

DS 859 A8 1912 v.2 Azumakagami Azumakagami

East Asiatic Studies

#### PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

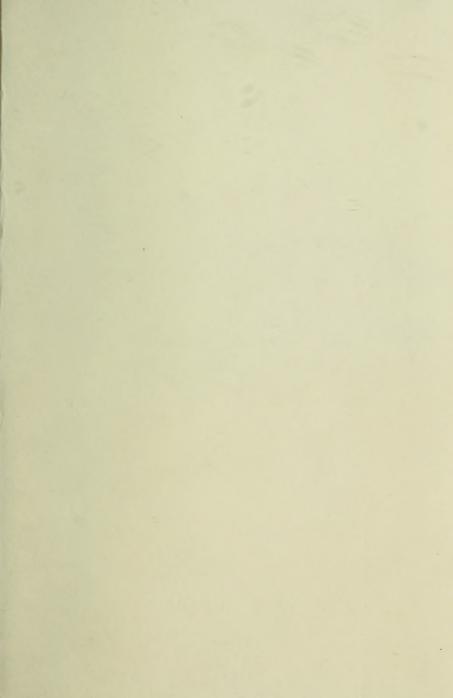



全 集

吾

妻

鏡

第二

與正與 謝宗謝 晶敦野 子夫寬

> 編 校 訂 篡

DS 859 A8 1912 V. 2

LIBRARY

MAR 28 1967

WINNERSITY OF TORONTO

東鐵鐵

第二



## 吾妻鏡目次

七卷 (文治三年正月——十二月)

入卷 (文治四年正月——十二月)

九卷

(文治五年正月——十二月)

二二七九

七一七一

# 文治二年丙午

#### 正月小

信。宮內大輔重賴。駿河守廣綱。散位〔賴〕兼。因幡守廣元。加賀守俊隆。筑後權守俊兼。安房判官代高 爲」令」成三衆庶安堵之思。今日被」刷三其儀。則詣三鶴岡八幡宮一給。左典厩。前少將時家等參會。又武藏守義岳 日。壬午。去夜雪麵委」地。去年叙二一品,給之後。未,及,,倒直衣始沙汰。依,,豫州事。世上雖、未,,靜謐。且 一日。辛巳。及」暮雪。一品抖倒臺所。倒,參甘繩神明宮。以,倒還向便路。入,倒藤九郎盛長家,云 云。 重。藤判官代邦通。所雜色基繁。千葉介常胤。 足立右馬允遠元。 右衛門尉朝家。 散位胤賴等供奉。 隨兵十

人。(在最末)

武田兵衛尉有義

岡部權守泰綱

板垣三郎兼信

避谷庄司重國 晋妻鏡卷六

江戸太郎

文治二年正月

市河別當行房

小諸太郎光缭

下河邊庄司行平小山石

小山五郎宗政

父常胤著(敢(即团)寄。座一下方,云云)人不二甘心。是依如如此云云。常胤者。雖是父六位也。胤紹 者。雖爲了子五品也。官位者。君之所、授也。何不、賞哉之由。被「如下」云云。此胤賴者。平家執一天下權一之 御奉恪事終。遷御之後。有三垸飯。抑今日御神拜之間。供奉人等。相三分于尉庭左右。 洗人。不是一配所。剩同一道滁州一之間。已有一重疊之過。仍今一生處。被一召下。在一美濃藤次安平西街門家。 兵,給之比。勸,常胤,最前令,參向,兄弟六人之中。殊抽,大功,者也。〇五日。甲申。前中將時實朝臣。爲, 又就,持遠好。以,神護寺文學上人。爲,師檀。文學在,伊豆國,時。令,同心。有下示,申于一品,之旨。溪學,義 時。雖√候∴京都。更不√諛∴其榮貴。依∴遠藤左近將監持遠摹。仕∴上西門院(○統子)。被三御給・叙:從五位下。彼 之由。治定云云。亦帥中納言。爲二御使一可」有二參向一之由。有二其聞。非二指子細一者。可一令」留給一與。又去 爱被,問,子細,之處。無,分明陳謝。承伏之故歟。矣 冬註.折紙.被,申條條。所詮可,在,聖斷,之旨。所,被,示遣,也。○七日。 丙戌。雨降。 然而於一關東。依一難一被一定一刑。今日可一被一返一進京都一 著座o 北條殿飛脚自一京都 而胤賴相一對于

參著。倒使雜色鶴二郎等。去冬十二月廿六日入洛。今、申給之趣。同廿七日。有二其沙汰。解官程流等職人。

宮內權少輔親經官下。別當(家通)。藤宰相(雅長)。曹」除日云云。

參議源雅賢(元蔵人頭右中將)。

左中辨同光長(元權右中。辨)

龍右中辨平基親。(元左少)。

右少辨縢剟經。C元戲人。宮內權少輔)。

大藏卿藤宗賴。(前伯耆守)。

和泉守藤長房。(光長期臣給)。

因循守源通具。(權中納言通親順給)。 近江守藤雅經。(參議雅長給)。

美作守藤公明。(左衛門督。實家卿給)。

從四位下源策忠。

解官

容護平親宗

刑部與藤與經。

吾妻鏡総六

文治二年正月

右大辨藤行隆 (元 右中辨)。

右中辨源爺心(元權)。

左少辨藤定長。(元右少)。

右馬頭蕨公佐。(元侍從)。

左大史小楊廣房。(元算博士。日向守。年卅八)。

陸奥守藤棠宗。(〇盛實也(前中約言雅稱陶給。元近江守)

伊與守源季長。(〇氏吉)(右大臣給)。 越中守同家隆。(元侍從。前中納言光隆卿給)。

蔵人頭藤賃(○光カ)長。(從四位上)。

左大史小規區職

左衛門少尉藤知康。(太夫尉)。

同信院。(做非違徒)、

中原信真。

た馬福頭平業也。

配沙

長鹿頭際道(〇草音)に。

前大戰酯高階泰經、(伊夏)。 前刑部瞻牒綱經。(安房)。

党表公司。

古大臣。

皇后宮大夫。(臂房)。

堀河大納言。(忠親)。

河中納言 (通视)。

蘇宰相。(飛長)。

内大臣 。

中個門大納言。(宗家)。

**立衛門督。(實家)。** 

師"(經房》

定大牌 ( ( )

行之。○「九日。戊子。高野山樂徒佐有訴申旨。北條殿令加下知給一上等、止、寺領泉籍。被、差遣獲典一云云。 (八日。丁亥。響中有:心經會。若宮別常法眼。并大您師源信。裏眼等夢行。施物等。被物一重。郭邁。塞m

紀伊國高野山街庄店

可。早令。你」止狼藉并地頭等,事

右件御庄庄。 彼御山。所二〇被想] 仰下山。仍爲小令上数以其制止。 雜色守清所三下遺」也。「於根」自今以

後者。可」令」停止止旁狼藉一也。且御庄庄折紙遣」之。敢勿」違失,故下

文治二年正月 [〇根來寺要書十九日二作] 九日

平 「○在判二字根來寺要書ニアリ」

直之由。 〇十日。己丑。獨建國貴志蜚事。所之被之加,倒家人,也。但止,關東帝校等。〔一向〕可之勤,左馬頭 被」定云云。○十一日。庚寅。高瀨庄事。不」可」交□武家沙汰□之由。雖被仰下。北條殿注所存

於折紙。被人付前中納言一云云。

高瀬庄事。雖下今、究下濟兵粮米一候。 於一地頭您追補使。被一補候罪。但於一狼藉一者。可一令一停止一候也。

給,官府。對,西海,之故。 君臣共安全。是何被、處,不義,哉由被,申,之。一品。承,彼由。被,諸申,云 府於豫州等:事。依:左府計議:之由風聞。 〇十七日。丙申。去多下向左府御使。今日歸洛。依:御報遲遲,也。然而非無,使節之驗,云云。 頗以不快。而不上被一宣下一者。行家。議經。於三洛中。 金謀叛一敗

〇十九日。戊戌。神祇大副大中臣公官。少副爲定等使者。此間察住。今日歸國。是去年十一月九日。祭主神 紙權大副親俊期。於·伊勢國。薨逝。仍各捧: 彖狀。望·祭主國·之處。 韓宮泰行親宗卿。 光雅朝臣等耽, 賄。

王寅。二品進二神馬於諏訪上下宮」云云。○廿四日。癸卯。日吉塔下後岸紫厥訟事 有三其沙汰。排三二品一方 被上施行,之上者。流州等事。早可,被人行之由。被一申之。大夫屬人道令、執心心、此間事」云云。〇廿三日。 之。上絹三百疋、鳳網五百疋。應牙轉。此外雖慢六十帖。所,令,進二上京都,也。又去年被,言上,條條。悉以 離了戦中」之由。被上申之。○廿一日。庚子,法皇今年六十年劉並也。仍可、被一行。御賀」之旨。 爲、被、申予行 都一者一但如此事。二品依不如一張細。只候教入精的。執中時也。於為非據一者。不一可之前 刺教。 不快談。 同月廿五日二號,補工能長朝臣一畝。是所一般,超也。作前無行者,異。同謎反一之凶臣也。 英新遣已顯露。 种屋 聖断依述。證故意奏一故。早可今一等間一給一由載之一光倫神主執。申之。仍被 進一此联於京

候。依不。能一私成敗一一候」所所執申候也。任道理。可被計仰下一候就一輯朝 恐恐難言。 近衛殿。賜了、徳庄預所職一候學。仍業徒可、停止重家之結構。之旨,雖屬遺候。云、彼云是。共以庄領 日古塔下彼岸冢中文一通。謹以進上之一候。爲法悟李紹。小橋庄被,押。復三簡村一候云云。而重家。自三 御成敗」之間。今日所、被人執。申京都,也。

正月廿四日

朝(夏街判)

辦說等:之故也云云。○廿八日。丁未。左典應及筆家依、可、彼,歸洛。出書門子足立右馬允遠元家。先,之。二就〔云云闭〕 〇十六日。乙巳。羇錄事。早可、被二官下,之由。一品令、申、京都、給。當執鞆。依日孙豫守議經謀道事。有一

又積一色色絹布羽皮等一體一件所。爲一處從輩,也。終夜御遊宴云云。又備後信數庄以下。數簡所地頭職。今上 品并御臺所渡。御於其所。令「奉侍給、是御餞別儀也、以帖絹白布紨布監摺等候」等作「晚飯。 無彼」置之。

被、仰、北條殿一云云。又此事尤可、有一沙汰」由。付「經房廟」。今、申給云云。

避,與于彼經家、給云云。○廿九日。戊中。豫州在所于、今不、聞。而猶有以可、被「推問」事。可」進二節女一之由。

## 二月大

人者。不上可上渡一使廳。直可上處上列刑」之由云云。〇二日。 庚戌。一位家就一該國際史事。條條有了今上申一京 賜物。是近日依」可」有:歸洛。今有二此儀,云云。今日。北條殿。於二六條河原。例三群黨十八人首。凡如」此犯 一日。己酉。左與廐 (能保)。并窒家。男女卻子息。被,多三鶴岡八幡宮。被,泰三神樂。別常供僧及職掌各有三行

吾窦鏡卷六 文治二年正月、二月

前對馬守製光可以被一還任一由事。

或令條。造入轉舊以下鎮守緣大明神六十餘社之猶養殿。或率、舊。同寫故生會御與裝束。并「錦」御帳及神 是匪害於國東一有地。又 殿海戸帳の鎌装束等。巳三萬餘正經營、小國乃賈。鴻足殆不上頭「鳥刺」者紋の皆存「院進御物之曲」。欲、令」 劇家功臣也。其故者。任中之間。帶嚴重神事成功 官旨之上。爲 御祈禱。

件神八日錄。而一致狀。付這之間。令人執為進之一給也。

作上京和了之權。不家下向之間。路次不通之故。依,爲,有,限御物。爲,何新轉。令,騎,鞠實靴,云云。

散位源邦業國司事。

是門御一熊功士。下總國同門御分関之間。被過事中之一云云。

毛呂太川縣原等光門司事。

是大华植師等仰聊孫也。心持尤程便。 料 計野區 數。 勞理應之間。 就上售一個分關。 令」暴,中鹽後閱一給

五 宝。

御家人官途事。

各令」住口遠國,《久不」可」帶一需要官口之由。依今一個存一給口醉書八通被上戲,覽之。

以上微」付「經房廟」云云。

修 有一个物學想。貴僧一人。參一子御枕上。射出事。尤可、奉、重。不、然者可、有、賦之由中云云。仍若宮法與參任 〇四日。壬子。營北山本。狐生、子。其子入,御丁臺。卜基之所、推。不、快。凡去年以來卿有「藍異」。且去比 野? 爱僧有轉。今日參上。安量一切經於當寺,可」修"理破壞」之由。申請之間。則所、被」補「院主職」也。 蔡襄仙洞等事。簡會除月及豫州事。可之被上觸"申于鬱卿"事等。注:條條。具示付給云云。〇七日。乙卯。北 倉」者。諸事被一中合一間。雖上爲一至要。當時於一京都一巨細。無一人(于闭有)媒介。仍今上急統。又神佛事。并介人等一然因同 上肥驥太郎。小楊土藤三。廣地太郎。勝間田三郎等也。此外宿次兵士事。第日被二完下一云云。 以下餞物。獨臺所令之進,長絹三百疋於室家并頗君一給。又左與應昇進事。及同室家可以爲三禁褒御乳母,與事。 一品所下令一執申一給一也。次爲一御共。被」差上進當察在國御家人等。所謂。岩原平二。中村次郎。比企藤次。 · 売神供、云云。○六日。甲寅。左與應(能保)歸洛。相"件室家姬君二人等,去夜。 二品被 遣 御馬十疋 武藏國霞燕悲寺者。御祈禮靈塲也。然而未依上無い智,附庄學,佛無。供具之備。

吾妻鏡

卷六

文治二年二月

低無使者。到『宋制東。 出月廿三日。前中將時實朝臣。被「下」配流官苻。以「周防國。可」被「配」流上總國「之

源二位響狀。返"獻之。時實。被如此上總國一畢。可令上得·此徇意一給之狀如,件。

田云云。

正月廿五日

右中辨急忠

今日。廣元歸記後國山本庄。是義經行家謀逆之間。計申事等。始終符合。殊就、被「底思食」被「加」其堂」之 隨一也。 m。 〇九日。 丁巳。 北條監滅脚。 自. 京都. 到來。 持. 零 院官。 御熊野詣事。 定長奉譬如. 此。 今春 目動中於言之許。到。然下北條實。今月中。可以執道經請文」之旨。嚴密被,相觸之間。不是自時。令一獻 [中] 飲令、透詢。 御山供米等。可、彼於沙汰莲之由云云。則所、被、副。進左少辨奉書」也。 是去三日戌过。

上之由。被人戴一後狀一云云。

得能言語。此大七年已施行(()誤カ)連連難,思食立。自然不、被、遂矣。返返遺恨。天下ノ不,落居,モ非, 方。登議師一司、遣江由。可、被、仰三時政一也。象又御山無、物云云。少少米ナド。運進テンヤト可、被「仰遣」 月事。鄭嘉所、數思食」也。可、然著。今春途バヤ、思食之由。可、仰,遺源二品,也。今月之中。欲,聞,食左

也。廿八度御参。卅度ニ滿マホシク。心顯無、他之趣。能能可、被二計仰」之由候也。又時政ニモ。

可」被「仰含」之旨。內內御氣色候也。恐惶謹言。(吉本、「不假字は平假字なり、以下同じ)

一月三日

少辨定長

帥中納言殿

院宣如此。得一此意。可答一沙汰進一給。仍執達如一件。

二月三日

大容帥

土產也。仍任例。差專使。被一京「都」進之云云。〇廿一日。己己。弓剛庄兵粮米事。可一停止一之由。 業等。有「同意之疑'可」被」召□下之一云云。○十九日。丁卯。供御甘海苔。自「伊豆國」。到『來于鎌倉· 致□沙汰 云云。○十八日。丙寅。豫州。隱,住多武峰 事風聞。 依」之彼師壇鞍馬東光坊阿闍梨。南都周防得 日。浴中群恣蜂起。則搦。獲之。去一日。十八人梟首畢。經數日一者。似三刑寬一之間。不、及人召。渡使廳。直 〇十三日。辛酉。常番雜色。自二京都一參著。進二北條殿狀等。靜女相催。可三經進。又正月廿三日。同廿八

吾妻鏡

卷六

文治二年二月

实験」也。而或不善之者。稱□北條殿下切。欲¸押□取七條細工變。就·訴申。職事被¸蕁ニ下之。仍北條殿殊為 之身也。續都"領湾知行保"令"抑"習公奧軍事等,由事。有"其沙汰"可,被"申"京都,云 5。大夫史豐房。內宜了同。 题 今日則陳謝之云云 被一示。這天野藤八海長,其上被上即一鱗東一云。「十三日。卒未。前大史権織宿禰。爲一不忠道臣。所職改替 專。可停止之旨。以動中納言。被如北條殿之間。今日且任府官。且相違子細。可致沙汰之由。 成,免到。可以得,可,衡不審。黄門加,制群。而不,奏,例返事,之由云云。〇十二日。废午。 神崎德庄兵粮米 川訴事中二品 | 故也至 m。〇廿五日。癸酉。北條殿旨 | 去年 | 在京。執行武家事 | 之間。於 事賢直。貴駸之所 |

魔。以,是程少事。經,訴訟。最不常覺候之條。極恐思候。以,此旨。可予,由上,給,候。誠恐難言。 被: 仰下一候入道緞治跡中幾事。全以不三下知仕一候。若下人中。 自申縣事候者。 可、相。轉子綱於時政、候之

## 二月廿五日

# 平時政 (請文)

中一之間。日來有一灣密通。依經濟顯「德豪所默思之。仍您亦間儀。何、事省略云云。〇廿七日。乙亥。安達 〇十六日。甲戌。二品若公誕生。御母常陸介藤時長女也。御產所。長門江七景湊灣宅也。 件女房。 \www.

造,於屬東事,可,有一個談合一事有,數。洛中守護者。已可,被,仰,左典院,之故也。〇十八日。因子。 新三郎。爲「飛脚」上洛。被、中條條。可」被、下、攝政語於右府一(〔兼實〕之事。在「其內」歟。右府者。法性寺殿 (C.忠通) 三男也。和漢才智頗令」越、人給云云。當攝政殿 (C.基通) 本自爲三平氏緣人。 陽東有 御隔心 之 而不」可」叶」時宜一之旨。右府雖」有一個繪葉。念被」中」之歐云云。又北條殿早可」被「屬參」之由。 去年義經顯一強心一之時。給一追討 官旨。偏は一後御醫奏一之由風聞。仍可」被「舉中」之趣。內內被上學一右 被仰

依正此米體事。民戶殊費。於上今者。殆無乃資運上計上之由。順有三體家訴上之間。 仰五義七道諸國庄康。第二除兵粮米進。可公分安山堵土民事。 申二京都一條條。有二其沙汰。治定云云。

者。可隔廻一之由。可如如仰北係殿,者。[日日] 肥前國神崎御庄。可、停止武士濫行一事。可以被上仰八天野藤內湊景之許一者。 及三此傷。 然者賦司造使

- 上皇御灌頂用途。早可三沙汰進上一事。
- 筑後介雜能便節間。有一稱一無實。已背一叡慮一之由。 粗就一承之之。永不一可一名仕一事。 普基館 卷六 文治二年二月

今日明三近江園善精庄,是此,号三國時寺領一致,任房所望,之上。 器,被,是宗房類勢。如,此云云。 以上兩條可,被入中,肺中納胃一者。八十九日。丁丑。所蒙中原信房者。依人爲。意謂正宗房孫子。殊歡「優賞。

#### 三月小

職。其上軍被」付書狀於師中納言。黃門又付「定長制臣、被、泰、開之」。 一日。己卯。誘國被人補一般追補使并地頭一內。七簡國分。北條殿被一拜領一畢。而深存了公平。 去比上,表地頭

院進御物之脚力。 可: 體下, 候之由。 所, 串 候, 也。 以: 去廿八日三箇度御返事。 纔一遥進覽之由。給, 御教 書|候畢。而件脚力。不上能上腸-微泛專,龍下候。所-恐申-也者。

抑一日為拜之時。七箇國地頭職之條。雖至言上一候。未上不分明之仰。體出候罪。仍於此時政治上當國 程。且為一般成敗。可一令三字補一之由。所一令一春知一也。凡願國百姓等。兵粮米使等。寄二事於左右。押二領 地頭職一者。各爲予心影動幾一候。可心令一辭止一之由。所一令心存候一也。於一想追補使一者。彼凶黨出來候之 所所公物一之由。 訴訟不」稱候也。 且糺,明如,此等之次第。 若兵粮米有三過分一者。 卽糺,返件過分。

姓等。今日未濟一者。 計量利田數。早可」令二完濟一之由。 尤可」蒙一倒下知一候。 象又沒官之所所。蒙二 院官

井二位家仰·候之間。可·令·見知·之由。 同所、令」存也。 以此由。可令言上論候。 時政制學就恐續

いいつ

#### 三月一日

## 平時政(申文)

## 進上 大夫屬殿

使者。被、傳二院官於北條殿」之間。今日所、被、成、進下文」也。北條殿言上事。 就|安蓬新三郎宅|招#入之|云云。 〇二日。庚辰。今南。石負庄兵粮米。可,停止,之由。昨日帥中納言。以; 〇今日豫州妾靜依、召自二京都一参,著于鎌倉。北條殿所、被、爰〔進〕也。母儀禪師伴、之。 奏間之由。左少辨所以被 則爲三計允沙汰。

示。送于帥中納言之狀。黄門遣北條殿云云。

時政申狀。 條又定相計旨候歟。沒官所所。檢知事。自二一位卿許。申上旨モ不」候。次第何樣候該一委越轉。聞子細。 地頭職。無三人愁一者。勞神妙。定爲二其儀一歟。兵粮米未濟事。又以同前。迎」奉譴責。窮民若爲」歎歐。其 且可以令二計申一給之由。內內御氣色候也。恐惶謹言。 賽開候畢。七箇國地頭辭退事。尤穩便聞食。惣追補使事。 可:何樣:哉。 爲逐一勸農。停止

吾妻鏡

卷六

文治二年三月

吾妻鏡 卷六 文治二年三月

三月二日

左少辨

帥中納言殿

今日。故前宰相光能卿後室比丘尼阿光。去月進二使者於關東。相傳家領丹波國栗村庄。 爲一武士一被人成,妨由

訴申之。仍早可」停,止灣吹,之趣。被,仰云云。

下丹波國栗村庄

可言〔令〕停。止武士独籍。如」元爲,崇德院御領。備。進年貢。隋。領家進止。事

右件庄。可4篇,景德院缚领;之由。[所]被4下;,院官;也。而在京武士。寄;郭於兵粮催。暗以狎領。於4

今者。早如,元爲一被御領。隨一領家。進上可,令,備,進年前所當,之狀如,件。以下。止上同

文治二年三月二日

由。數申之間。取二後狀。分舉申二給。其狀云。 又南都大佛師成朝。爲。奉」造『立勝長壽院御佛。被「召下」之處。傍輩佛師。以「此下向之際,歲,望當職「之

佛師成朝申。南都大佛師事。令」申之旨。若道理候者。可天守,申沙汰、給、候歟。恐恐謹言。

進上 帥中納言殿

南京大佛師成朝言上

與福寺御佛等。早被、停下止他佛師。任「相傳理」一向成朝可」率「善營」事。

奉,造,營鎌倉殿倒堂倒佛,成朝。白地下,向關東,之間。院性。致,所望,令,動仕,云云。事若實者。 等。成朝一向可、奉、造。營御佛一之由。欲、被一仰下。就、中東金堂御佛等。成朝守二 宣下。 方。定朝弟子,之輩。更不」可」比上肩。於兹成朝。云:重代。云:霖量。採用之處。誰謂:非據。號 致: 溫望, 面面令, 泰住, 愁歎之至。無,物,取,喻。是則故平家時。就,其所緣,申請之故也。但其中雖,有, 僧之間。率上御佛造營事。御供養之時。昇、綱位二罪。令m成朝任三相傳例。可」率「造營」之處。他佛師等各各僧之間。率上御佛造營事。御供養之時。昇、綱位二罪。今所同 問。覺助賴助等之時。御寺雖」有「炙上事」。乍」置「大佛師」。他人全無」令」勤,仕御佛等。況被覺助賴助。凡 件大佛師職者。成朝先師相承。連綿無過。所謂 不」可一訴申。當時倒佛奉仕之聲。被」擊一餘劣一無一其隱一歟。早任一先師相傳理。如「申請」被」停一止他佛師 定朝。覺助。賴助。康助。 康朝等也。先祖五代之 勤仕之處。 無其骨清。 佐

吾妻鏡

卷六

文治二年三月

不」少。任意理。續一義許一者。願知「正理不朽」矣。仍大機動、在狀。言上如」件。

被、遺獨消息於北條殿。因繙前司沙··汰之。〇六日。甲申。召·靜女。以·俊兼盛時等。被、琴·問豫州事。先 被,申,七篇國地頭上表事。兵糧米事。沒官所所事。已經二 泰聞,畢之由。左少辨道:素書於簡中納言。被點 被上韓·坊主僧名。申·忘却之由。凡於·京都·申旨。與三今口狀。頗依,違。仍任,法可,名問,之旨。彼,仰出, 其所,似。山默之姿。稱,可入入入峰,之由入山。件坊主僧送之。我又慕而至二鳥居邊,之處。女人不入 日逗一留吉野山,之由申」之。太以不、被:信用、者。靜中云。非二山中。常山僧坊也。而依、閩、天衆蜂起事。自二 〇四日。壬午。主水司供御所丹波國神吉。依、補二地頭職。有「事煩」之由。依、訴事中之。可、被三免除一之旨。 云云。又或入三大峰一云云。或来一多武峰一後。逐體由風聞。彼是間定有「虚事」歟云云。○七日。乙酉。北條殿 [大] 峰之由。彼僧相吐之間。趣言京方·之時。在、共雜色等。取三財寶。逐電之後。迷言行于藏王堂,云云。章

時政中狀 突開單。

又經其狀於北條殿云云。

地頭篩退事。爲人濫一停止之條。尤爲一驟便一敗。

惣追補使事。雖」著「其名。只同前歟。但義經。行家。不「出來」以前。二位卿不「申行」之外。一向可」被」

狭少所所。皆悉被」補者。喧嘩不」絕。訴訟不」盡壞。且令」散 萬人之愁。可」爲序轉品出兩人,之術 止之由。難、被「計仰」。世間不「落居」之間。每、國置「惣追補使」。若又廣博庄園 「許」計制者可」宜軟。最

兵粮米未濟事。任「道理」。尤可」有「沙汰」」數。

沒官所所事。二位卿然申旨。仍不上能上被上仰三左右。

以前條條。以三此趣:可之被二計仰:歟。如、此事。不、知、字細、事也。殊可序。動酌、給。今春不、勸農、者。 〇以下吉本ニ據リテ別行トス

諸事有」若」亡歟。能能優如致「沙汰」者。定叶」天意「歟之由。內內倒氣色候也。仍言上如」件。

三月七日

左少辩定長

進上 前中納言殿

〇八日。丙戌。源藏人大夫賴策憨申丹波國五箇庄事。一品可至今上執。申京都給之由。及三鉤沙汰,是入道應

三位卿(賴政)家領也。治承四年有」事之後。屋島前內府。知己行之。今度沒官領內。被」付三賴氣。而可、爲 仙洞翎镇」之由。有\_仰歟 ○九日。丁亥。武田太郎信義卒去。(年五十九)。元曆元年。 依三子息思賴叛漢:

蒙山氣色。米、散兵事」之處。如此云云。○十日。戊子。伊勢太神宮領地頭等之中。乃宜已下事。可、致言 精動一之由。日來有其沙汰。今日被。施工行之。御信仰異。他故也。

下一伊等国立名御領衛圍御園地頭等。

可草仁。光例:鄉外備御上分神役并給主補宜得分物。事。

敢不」可以問之故也者。御園御園住人。宜一般知。不」可以被意一之狀如」件。 例。可上台、胖俏:也。若依:處之異損、泥:本法之辨:者。雖:地頭得分。體可之合、急:用正物。於三神役一者。 右。當問時領的民之中。令。停止狼藉。有上限御上分雜事。并給主禰宜神主得分物。 不」致一對排。任先

文治二年三月十日

〇十二日。 應賓。小中太光家。爲一使節,上洛。是左與輕賢息。〇一品御外壞之。 依,可 6令,加三首服一給。 被,歐二

微下之。 **御馬三疋。長持(被上納」砂金絹等** 〕 二掉。之赦也。 又關東御知行國國內。 乃貢未濟庄庄。 召下家司等注文 可動催促給之由云云。今日到來。

下總國。

三崎庄(殿下御領)

ず田庄

所處南庄(熊野镇)

台非庄(延曆寺領) 台非庄(延曆寺領)

下河邊庄 (八條院御領)

橋井木內庄 (二位大約言)

信濃國

伊賀良庄(尊勝寺領)

郡戸庄(殿下)

大河原照臘

同上下社領 (白川鄉)

落原庄(殿下)

普婆鄉

卷六

文治二年三月

大戶神崎 (同)

玉造庄(三井寺領)

印東庄 (成就寺領)

千葉庄(八條院御領)

和馬御屬(同前)

世田庄(察察使家領。號·松岡庄。)

八幡

件野庄 上西門院御領)

江儀遠山庄

諏方南宮上下社(八條院御領)

小俁鄉。熊井鄉

大吉祖庄 (岩像少輔領)

黑河內藤澤(無子上號字」之由。今度等"搜之一處。彼爲「諏訪上下社領。仍不」隱」與衙進上。〇古本此問證 別行ノ本文トスン

持中村庄

沅馬庄 ( 選筆王院獨領 )

際貨御厨(大神宮御領

野原庄 (同前)

小谷店(八烯宮御領)

四宮庄陌北(同前)

布施御副

等光寺 (三井寺包)

著月庄(宣菁是院員)

小河庄(上西門院側領

市村庄(院御領)

博北條庄

相原庄

住方庄(院御領)

大穴庄(元左大辨師能領。近年忠清法師目)

仁科卻固(太神宮御領)

石河庄(御室御領)

智 都 部 油 油 油 本 上

即光寺(天台山末寺)

太川庄(殿下御領)

小會副庄 (八條院倒領) 九栗庄 (御室御領)

**学河庄(版下御**頃)

西臘寺

、天台末寺

著光寺領 (河)居 馬島崎

村由山

吉野)

東條庄(八條院御領)

綠原御園 (九條城與寺镇)

浦野庄(日吉社領)

倉料庄(九條城與寺領)

小泉庄 〇一條大納言家領

海野庄 (殿下御領)

殿倉院領

手國庄 (六條院)

大井庄(八條院倒領)

平野社領

(護問社岡田郷今八幡宮町)

**左馬聚領** 

笠原御收

平野

小野牧 百所

大鹽收 平井互

卷六 文治二年三月

吾婆鏡

安永助旨

今游庄(松尾趾質)

保科御園 天合山領小市

英多庄(殿下倒包) 同加納屋代四節村

題出庄(最勝光院領)

常田庄(八條院御領)

依田庄 (前獨院御領)

菜原餘田 佐久伴野庄(院御領) (前期河源大納言家領)

岡屋

常線收 府内 北內 高井野牧 吉田牧 大野牧 大室牧 笠原收 (南派)

国月収

回北條

報允井

壓河收

薨野

新疆牧

長倉庄

題所

多多利牧

緒風牧

命介非()
青本前後セルアリン

青江出 大利臣(陸川領) (高松院直領)

越後國 排中上

福峰庄(上西門院御領)

大而庄

(鳥羽十一所堂領)

佐橋庄 小泉庄 ( 大條院領。一條院女房。右衛門佐局沙汰 (新澤迦領。 預所中御門大嶋言)。 豐川庄 (東大寺)

白河庄(殿下御領)

奥山庄 (殿下御領)

大島庄 (殿下街領

比角庄(穀倉院領)

自馬庄 宫河庄 八年院御領 (前猶院徵領。 育所前治部卿)

吉河庄 (高松院御領)

於田庄 加地庄 (院御領。預所備中前司信息) (金剛院領 堀河大納言家沙汰 (領書)

在味庄(島羽院十一面堂領。預所大宮大訥言入道家) 石河庄(賀茂社領

管名庄 (六條院領。預所。[讚] 岐判官代惟繁)

紙屋庄 (殿下御領。預所播磨局)

天願意庄 大神庄

(三位大納言家領)

C前齋院御領

波多岐庄

志度野岐庄 (二位大納言家領

中宮(上西門院御領〔囨下ノ五字アリ〕到所木工頭)

右注進如い件

文治二年二月日

O十三日。辛卯。關東御分國國乃賞。日著依二 朝敵征伐事。頗懈緩。然者被b免口以前分。自己今年一「以後」

可二〇致〕合期沙汰一之由。所、被、申三京都一也。

諸國濟物事。治承四年剛以後。至三子文治元年,世間不一落居。先朝敵追討沙汰之外暫不」及「他事」候之間。 

于」今無主際一候。賴朝知行國國。相撲。武藏。伊豆。駿河。上總。下總。信濃。越後。豐後等也。被

優」免去年以往未濟物。自今年。隨國國堪否。可」令「勵濟」之由。所「沙汰候」也。凡不」限「此九簡國。諸 國一同可為事職。物被上優。免去年以往未濟物。令上安。堵窮民。自一今年一有人限濟物。任一先例。可」令上致三

吾妻鏡 卷六 文治二年三月

五元

百獎简 卷六 文治二年三月

沙汰八分行。可一致一下一一宣旨一候也。仍言上知一件。賴明為恐語言。

三月十三日

朝

進上 仙中納言殿

〇十四日。壬辰。可。搜京求行家義經事。官旨到京來關東。其詞云。

文治二年二月卅日 官旨

其間。宜1分4何二龍野。金峰山。及大和。河內。伊賀。伊勢。紀伊。阿波等國司。 體提。水在所。 楊進其 前備前守漢行家。前伊灣守源義經等。對心目積。謀道歸顯。悉於一郡城。不上上命。山澤照居之所。和有二

子

# 較人頭左中辨縣原光長年

事。又諸國兵機米健事。斷可之被上上之由。被上仰一北條殿。是及三狼籍三之旨。預所有上訴之故也。依上之可止被上 〇十五日。癸巳。伊豫前司義經。懷予行所所。今日〔營〕大神宮稱、爲所顧成就。崇三金作經。此太刀。戹夏 合職之間。所、令、帶」之也云云。○十六日。甲午。山城介久棄。爲「使節」上洛。被」仰「伊勢國神領領國家行等

奏』達此趣一之旨。被上中二帥中納言許一云云。

候。不」起」自一倒意一近習者倒動氣可」候之由者。不」能一靜申一候。其熟候之故也。 但 可」令「召下」候也。可、被、處」刑輩事。鬱存候。子細者。先度次第令」申候學。其許否者。所詮可」隨一御計 諸國并庄園事。爲序分、制計止狼籍一侯。成計遣下文,侯。所「屬廻侯」也。武士之中。 抽」群不常之還候者。 早

食候,事。已稱了倒定。今,下,官旨,候之條。無,謂所行候歟。以,此旨。可於令,披露,給,候。恐恐謹言。

君者。雖為不知

三月十六日

超朝

進上 帥中納言殿

米催事。於、今者可,停止,之由。被,宣下,云云。是依,爲一神社佛寺權門勢家凡人庶愁歎。及,所所訴,之間。 度度被、經二詢沙汰。可、令二停止」之旨。被、中二京都二旦畢云 云。又法息倒灌頂用途事。可、被三沙汰:之由。彼二 後。爲、私,行之,被之變,遺倒家人等,之處。於,復歷領〔一〕所尾張國中島郡。有三不慮狼籍等,云云。 愁申。不」可」准、於在國輩一之由有二沙汰。可」令一安堵一之旨。嚴密被一仰下一云 云。○廿一日。己亥。諸國兵粮 〇十八日。丙申。有二加賀守俊隆者。前駈已下事。當時依」其仁不處。自三去年秋之比,參候。而豫州反道之

卷六

文治二年三月

仰下,已訖。仍今日。爲·俊樂率行。所,被,元,復領,也。現米千石(駿河上總兩傾分)。 自布千区。國爲自之數 斯。彼子思也。產生之後。可,被,返還,由。有,沙汰,云云。〇十三日。辛丑。北條殿可,時,騙東之由。 疋。(散在徇領分)〇十二日。 庚子。靜女專。雕·掖·尋·問子綱,不。知·豫州在所·之由中切畢。當時所 懷 由。有一動間。付師中納言。被上奏一翻返事一出云。 寒開訖。在京娟叶二報赋二之間。雖至今二拘留二傳。含三二品傳旨。已欲「薦國。仍洛中事。可」示"付何人」哉之

之由。所令。存候、也。云、天王寺御幸。云、京中之守聽。可是常留武士等、候、事、左馬頭歐山在京候。不上 可…「有」如不審,候。且此兩條。可是一角含:給,候數。以,此旨,可是一十上一給,候。時政一恐惶遽言。 **總督得返事。講給預候畢。早可4令4進候也。時政下向事。 自4雜倉殿,度度被4仰下1候之際。廿五日一定** 

## 三月廿三日

## 平時政 (請文)

以、秋被、慈奏。仍今日師中納言。被、仰:開其子網於北條殿。早可、申『蓮牖東」之由。被、申、領返事」云云。又 播傳國守護人等事。 在原注文二通。 神景時代官注文等。爲 同人奉行。被"下"之。 可"施行"之由云云。 北條 〇十四日。王寅。前攝政殿家領。可之被之付「當磷錄過方」驗之由。 二品內內有一獨存案。 前攝敗家間 此事。

**庄於松尾延朗上人。本是三位中將重衡卿所領也。後爲。義經之勸賞地」也。而豫州泰」寄。附上人。々々〔上人〕** 者。示"付平六時定,內內二品仰也云 k。○廿六日。甲辰。以:紀伊權守有經:爲:御使。被 先;中丹波國篠村 殿。近日依、可、被、歸ッ麥關東。公家殊被、情思食・之由。師中納言。被、傳:、物旨。是則亦公平忘、私之故也。思 且其身難。令一下向。差是置穩便代官。可」令」執「沙」次地頭等難事」之旨。度度被「仰下」之處。敢無「其仁。重」 旦 動定。差品置非器代官等。若有f現二不當」之事·者。還可」有f其恐L蠍之由。固辭及「再三。但洛中警衛事

出,返抄。用,所濟,云云。豫州逐電以後。可,返上,由。被,申之處。本自豫州者。傳領之主也。爲;本主。有三於 画 際。依·不·等閑。領納之後。爲·令·當·慰民戶·止·乃貢。勸·百姓。令·唱·爾他寶號。隨三共數反。

也。出,稟葉弓馬之家。入二一實圓乘之門。凡顯密棄備。內外相應之碩德也云云。○十七日。乙巳。北條嚴已 寄奉志, 〔之〕由。被:仰遣,畢云云。此上人者。多田新發滿中八代苗裔。 對馬太郎護信(對馬守護親男)男

欲,進,發關東。仍爲,警,衛洛中。撰,定剪士。被,差,置之。其交名。注,載折紙。所,付,進師中納言,也。

注進 京留人人

合

**芦麦鏡** 卷六 文治二年三月

控の新大夫

(()様カ)

仗時定

やし原の十郎 肥前の江次

野太の平二 内際四郎 坂尾四郎 桑原の二郎

上原の九郎 中八ちらはち

旧虎の太郎

常陸陽はら

平正の二郎

中ちらた

原調源次同

同八郎

岩名の太郎

のいよの五郎太郎

同平三

同五郎

入や同 幅わっまの大 窓

との聞かの八郎

同屬屋四郎

同六郎

伊賀の平太 大方一郎

同五郎

已上三十五人 三月二十七日

平判

〇廿九日。丁未。去年依日關東訴。彼上處三罪科、人人事。可上被上看上刑之由。京都與有一般計沙汰。 就中。

大藏鵯(泰經)殊數息。以二專便。內內示一後因幡前司廣元許。仍廣元迴一芳情。中中上遠流一墨。 且坂三一品

問命。投逐報云云。

人人御事。自一御所,再三被二仰下一候之間。 吾要鏡卷六 文治二年三月 御欝渚候。「共」 徽慮ニ起候ハザランニトリテハ。近智之人人 

**廣澤の次離** 

同无與

からなひ

平一の三郎

同四郎

行之條ヲバの先被止候也の爲此代不少候の御領ナドノ事ハの今不」詩候メリトの令」中 ラバの邪御勘當候へトハの令」申候ハントテの可」有三個計一之由の宗比令、申問候罪。 イカサマニモの い院飲テっ行沙汰

候ハンハ。可」宜候歟。子細申『含御使』候雖。以二此旨。可予二申上二給4候。恐忌謹言。

三月廿九日

前因稀守匮元

四月大

一日。戊中。北條四郎主出京之後。今日著「陰張國置津宿」。而關東御使。來「會于此所」。待「長月十六日御書」

仍相。副狀被、後、進帥中納言殿許·云云。

畏申上候。今月一日。菅津府到著之處。二位殿御女一封候。仍淮豐如5件

抑大穀胸脈。刑部胸殿。并北面人人事者。可」處「霸刑」之族。不」思知」者也。後罪之眷也。然者就「顯武」,如大穀胸脈。刑部胸殿。并北面人人事者。可」處「霸刑」之族。不」思知」者也。後罪之眷也。然者就「顯武」

可為一君御意之由。所於如下,候也。且以此由。可多中上一給,候。時政、誠恐語言。 冥。飛伎、器」 智慧。今」申」社旨「許也。 比條「は」自:君之御心。 不、發候事ニテ候へバ。 於」今者。 只

四月一日

被一仰:遣土肥二郎實平(于」時在一西海」)之許一云云。信連自國司一給一安襲國檢非違所拜庄公一畢。不一見放 防戰大功,之間。宮令」通三三井寺、御訖。而今爲」抽,奉公,參向。 仍感 先日武功。態爲,御家人。召仕之由。 長谷部信連者。三條宮侍也。宮依三平家體。蒙三配流官苻二御之時。廷尉等。亂,入御所中一之處。 事。可之被之兒」歸京,之旨。可之被之申,京都,之由云云。又北而之雖。誇一期恩。有、驕適之思。 利明」之旨。可」被→申□京都「K m。被→相→副字佐大郡(○宮カ)司公通喜狀等「K m。○四日。辛亥。右兵衛 可言名仕一之由云云。 〇一日。己酉。前刑部卿賴經。前大藏卿泰經等。被上下流刑官府一問事。不上誤之由。兩人期陝謝。泰經朝臣 〇三日。庚戌。安樂寺別當安能僧都。致一平家祈禱一躍由事。於」今依」有「真聞」。可」被二 此信連。有二 殊加三倒融。

之由云云。〇五日。壬子。帥中納言去月十七日私書狀。到『來鎌倉。 感時。披『露之。其詞云。

不」悪事等候。又漸見馴テ候ニ。聖人若荒武者ナ「リ」ト。用「使者」モ無」由候歟。大事御使シテ候ナン。如「常時」者。不善不」見候。世事可」務。粗知「予細」之間。院中如「召次訴訟」ナドニテモ。贈分補」忠爲し人 競能事。返返不便候。別奇惟思食事不,候。傍邊沙汰之間。被,仰出,事計ニテ候歟。被,召住,可,宜候歟。

**晋窦鏡** 卷六 文治二年四月

及, 殿置。返返不便候。奉言為君。又無,其詮,事候數。爲,彼終身之數,候數至此。

之。偏可。備二 大菩薩冥感」之旨。被如何云云。近日只有一別緒之愁。更無。舞曲之梁,由。臨」磨編問聯。然而 申之。彼既天下名仁也。適參向屬洛在上近。 不 見 其蘊 者。 無念由。 御藥所頗以今 ] 勸申 | 給之間。 被 2 召 由。不上緣。於二身不屑一者。雖上不上能二左右。爲二禮州妾。忽出三獨焉砌一之條。頗耻辱之由。日來內內雖上繼書 品料倒藝所倒。珍鶴岡宮。以上次被上召出出靜女於廻廊。是依上可上令上施三舜曲日也。此事去此被上仰處。中,寂寞 費命及:再三一之間、整獨:白雲之補。發:黃竹之歌。左衛門尉祐經皷。是生:數代勇士之家。雖:繼三補韓之茲。 上總兩國御米一者。先日旣出國之由。所一言上一也。此外絹布等。自一陸路。可一相具一云云。〇八日。乙卯。一 〇七日。甲寅、法皇倒覆頂用途等事。爲「京進」。被、田、解文。爲 俊蒙著信等率行。差。進御使難色。於「駿河

驟二 哪上月之職。自禮。歌吹曲:之故〔せ〕候〕吐役□歟、畠山二郎重忠爲。絹拍子。靜。先吟\*出歌云。 吉野山峰ノ白雪フミ分テ入ニシ人ノ跡ゾコヒシキ

次歌:別物曲,之後。又吟:和歌:云。

シッヤンツンツノラダマキクリカへシ昔ラ今二ナスヨシモガナ

五日賢息首服。理暴右中將實教朝臣。加冠內府云云。○廿日。丁卯。獨錄到家領等事。二品令」申三京都一給。 事不↓遊□□品御命」云云。○十五日。壬戌。小中太光家自□京都|歸黍。左典應被↓獻□御返戮;云云。去月廿 兵糗事。度度被上下: 院官,之間。早可,停止,之由。捧,請文,下向罪。凡條條去月廿四日蒙,傳奏,之由。每 灣人妨。閱領「由事。在隱注文。景時代官狀。雖、被、下」之。未、申,切是非。次今南。石負兩臣。 持弓側。 柚 上。不上被上聽上之。次前題政殿被上仰一家領等。難上被上付用渡當執柄方,由事。 都1參著。京畿沙汰間事。條條有「御問」。亦被「申」子細。就「中注」讓叛輩知行所所。可「撿」知其地」之由雖言 時休·獨懷」云云。小時押」出於御衣(卯華重)於簾中。被b纏,頭之」云云。 〇十三日。 庚申。 北條殿自 京 之好。不二種蕊一者非一貞女之姿。寄三形之外之風情。謝一動之中之露膽。尤可之謂一幽玄。枉可一實統給一云云。子之 出、石橋戰場、給之時。獨残,留伊豆山。不、知、君存亡。日夜消、魂。論、其愁:者。如、今靜之心。云、豫州多年 之比。於「吾難」有「芳契」、北條殿饰「時宜」。潛被」引,繼之,而猶和,順君。迷「暗夜」。凌「深雨。到,君之所,亦 誠是社壇之壯觀。梁塵殆可之動。上下皆惟,與感。一品仰云。於二八幡宮寶前。 施,魏之時。尤可以說,陽東萬 歲一之處。不」憚」所「聞食。慕」反逆囊經。歌「別曲」。寄依云 Ho 御裏所被「報申」云。 君爲「流人」。坐」豆州 L給 加二潤色詞一被二計中,次播膠四守

治妻館

卷六

文治二年四月

其思。前續政殿。稱1百河殿領。除1氏寺社領等1外者。皆御押領云 k。尤以不便次第候。攝政家等無過家 郭政信意。代代家領。新播政家可下令二領掌」給「候。 只知足院殿御」附「屬高陽院」之御庄五十餘所云云。 以 僧,候說。平家在世之時。號三中辯政殿後室。白河殿悉所「領掌候」也。 松殿總氏寺镇計知行給。其時事極無道

由。被\_仰,下肺中納言許。依,之。瀕刑部烝爲賴。(元者新中納言知感願侍。故爲長親者也)爲,使節。上洛在之 等。同意結構之由。有三共聞一之間。殊可以被一申沙汰一歎。不以然者。差言登勇士於彼山。可以搜示求件惡信等一之 其》前編政家可2有一御領掌,候」於。最任一道理。可"被"和下一候「歐者。又今日行家蒙經過在「洛中。 叡岳聖旨

★ 云。○廿一日。戊辰。遠江守義定朝臣。自二彼國二參上。日來於「常國湖岩室已下山寺」雖、搜示求豫州。不上

獨之由。被上中之。則召[魯前蘧州] 穀[備三] 獻。此問。頗及[個雜談]。二品仰云。 遠江國有[何事] 哉。 薨年

朝臣中云。滕田三郎威長。去六日。任·玄番助。是一勝事也。次爲·見·狩獵·向三二俟山·之處。鹿九頭。一列

終。五收贈三一品。三性。進言者公。一枚被心志小山七郎胡光。只今。候「御酌」之故也。成長任官事。黛日給 也而同以下同 枚 定:通過程之房手。偽養定疗義養冠者。幾初三郎等。馳,駕。悉以射,取之,畢。件皮所,令,持参,也者。〔入〕興

新言上,之后。任,雅意,之條。尤胥惟。早可、被,礼行,之由。被,仰,瀛州,斯。緒,面。無,思慮,中間事。有二年,曹上,之后。任,雅意,之條。尤胥惟。早可、被,礼行,之由。被,仰,瀛州,斯。緒,面。無,思慮,中間事。有二

進京都,由載,之云云。是去比。被,下,魯書。御館者奧六郡主。予者東海道惣官也。尤可,成,魚水思,也。但 後條氣: 默云云。○廿四日。辛未。陸與守秀術入道請文參著。質馬賣金等。先可」沙雷冰-進鎌倉。可」令」傳書

→写「勃定之趣」也者。上所奧御館云云。○卅日。丁丑。當時京中豐豐。夏不二相鎭。被→献」御消息於內府已下 無。所:手欲」通。信。又如:實馬買金・者。爲「國土賈印。 爭不:管領」哉。自,當年:早予可:傳進。且所

職奏公卿等。是抽二就戰之誠。可下令」與二行善政一給4由也。共狀云。

不一奇」中給一者。是非一忠臣之醴一候歟。仍爲一御用意。 作、恐上啓如、件。 申|事者。雖為|賴樹之申狀。不」可」有「雖不靈之義許」候。諸事可」被」行「正道」之由。 所 和存候 也。 徐 又縱跳一被一下二 好云務之子細,候。縱又雖,知三子細。全非,其仁,候。旁不,能,申沙汰,候也。但爲,散,人之愁。一旦令,執 不上誤。命下獨一腎處一給。可下令上申二沙汰一給也。賴朝。適察一武器之家。雖上運一軍族之功。久住一遠國,未上 天下之政道者。依「群卿之議奏」。可」被「澄清」之由。殊所」令二計言上」也。具存三君臣之議「論者。各無」私 物官院官事候。為為為地。可及為衛端之事者。再三可予分養養、給人候也。思而

阿月州日

顧朝判

**吾妻鏡** 卷六 文治二年四月

進上を大神宰相殿

吾斐鏡

上追 沿 沿 河 局

如,此之次第。自,攝政家。令:觸申,給歟。刺之要稱也。必可,蝎,患節,給,候也。

#### 五月小

欲[追討]之間。遁渡[高騰國]訖。彼兵族滅亡後。依三一品仰。無爲上洛。其類已大功也。加之任中之間。爲三 郡」也。此親光在任之間。平氏下。而鎮西。可之参南屋島一之由。雖一相關。不之從。仍以示少氣種直即從等。 依,之。被,率,進,論馬。 軍有解謝,云云。 Oll 日。 己卯。 前對馬學與光可,被,還任,之由。 酒所,被,申,京 到,東。日日夜夜率、統二品之運。能樂和與一君。申一行善政一者。兩三年中後號如一永沫。可一治誠一言。 臨時神樂。此間大菩薩語:巫女一給日。有一叛逆者。自」西廻上前。自上南又歸上西。自上西賴至上前。自,南又飲人 日。戊寅。自三去比。黄蝶飛行。殊遍為端語后宮。是惟異也。仍今日以非空御供一之次。寫三那讀章行。有三 一或令。修。造八幡宮以下鎮守諸大明神六十餘社之御經殿。 咸宗、舊 同宮放生會御興捷東井錦御帳及神

作樂大社總撿按職事。停:止出雲則房。以:同資忠。令:計補:給云云。○八日。乙酉。於·營中。轉:讀樂師經 朝。周鞏所:先度:也。早重可」有:御內擧:之由。頻令:憨申:之間。及:此沙汰;云云。○三日。度辰。出雲國 公朝就上雖倉內債。支申之趣經言。然而不上帶上體文。親光捧,嚴密御消息,者也。 即有上御改變,乎。除月、後〕 以一除目之次。可一被工任之旨。 勧答罪。而去審除目之時。他人拜任云云。是依三起尉(公朝)訴。被人閣上之。 此次一可、拜,任韓常國、之趣。內內望二、品御學達。而無「闕國。如」元可、拜,任彼島、之由。 著。墓主堂。被,仰,宣任遷任,之例也。可,蒙,賞之旨言上。其上依,賀茂霸院成功。賜,重遷任 騣倒戶帳缥變束等。其准顥爲三萬餘疋」K K。 戰三日六。先日持罪參關東。凡任國之時。修"造此等神殿」之條 百惡。鶴岳供僧等。添□仕之一云云。○九日。丙戌。前大藏廟。前刑部卿(○賴經)等罪科事。於」今者。可」 被

御不害·候畢。北所輩事。各誠何可·召仕·之由。內內御氣色候也。以·此趣·可·仰遣·候。恐惶聽言。 蹇聞候畢。泰經。賴經等事。可」有1惡免一之出。度度雖」令」申。彼心中猶難」知之處。數一

四月十六日

左少辨定長

**青雲鏡** 卷六 文治二年五月

〇十日。丁亥。陸奥守秀衛入道。有上經計算馬三疋并中持三掉等。其馬一兩日銅绣。則相上副件使者。可上 所,持需整院官,也。以,夜鐘,日。可,進之旨。師中納言被,觸仰,之由云云。北條殿被,歸,謝東,之後。洛中 造+上京都 | 之由。被5仰 | 左衛門尉朝家 | ≒ ≒。○十三日。庚寅。紀伊州部蒸爲潤。爲 乘脚 | 自 ] 京都 | 到著。

之狼網小一可一時計一去月廿九日夜。上下七箇所排以間入云云。 旁依 将便思矣。於三他武士二者。繼述名下。於三役男二者。 鄭正仕洛中守護。可」宜之由。度度被三仰遣三之餘 世上班城事。定員令「關及給」」數。圖港之說。雖、不」可」有「御信受。如」此人口。先先不」之數。時政在京。 此旨。且有一懈怠之疑。且爲」散,不管。 重防、被,何也者。 院宣如,此。 仍執啓如,件。 云云 君:無」由事ノミ出來ハ。旁臘思食者也。 法月廿日 御消息。(使侍爲頼)一昨日到來。付「共使」雖 : 造 : 伊 : 事。構出者。迦所、残之天台佛法。塵滅之因緣歟。云、彼云、是。旁歎思食者也。如、此等出來メレバ。奉記 為一物宗、神妙事歟。日來雖上被上仰一所所。 無一聞食出事。於上今者。被上搜輕一有三共便一致。但以是無難議二 天譜已並默。何不」被三韓出一哉。或說。叡山樂徒之中。有三向意之罪」云云。中中如」此披露。若爲三實事一者 上。直述、印含、畢。然而猶以下向之間。如、此事等出來數。義經行家等在,落中,之由。風聞事。若實者。

#### 離上 源二位殿

君。令」參「體兩御堂」給。自一今日,可、爲二一七箇日,云云。是常有,御邪氣,〔御氣色〕爲「御對治」也。〇十八君。令」參「體兩御堂」給。自一今日,可、爲二一七箇日,云云。是常有,御邪氣,〔御氣色〕爲「御對治」也。〇十八 也。以,知家宿所。爲一族館一云云。〇十五日。壬辰。北條殿雜色。自二京都,発著。去六日左與應室家女子御 簡一者。對一面于和主。猶不」可」有專也。況於一今儀一哉云云。廷尉公朝。自一京都一參著。所」帶一院管等一 平產之山申」之云云。與厩被」中云。可」鎮一世上嗷嗷」之由。去七日蒙,院官;云云。○十七日。甲午。大姫 通.. 謝言於靜。靜頗落淚云。豫州者鐵倉殿御連枝。吾者被妄也。爲.. 御家人身。 靡存. 普通女.. 哉。豫州不.. 字 具下若等。向,靜能宿。抗,酒。催,宴。 郢曲盡,妙。 靜母磯禪師又施,襲云云。景茂傾,敷盃。樋二醉。明· 〇十四日。辛卯。左衛門局祐經。梶原三郎景茂。千葉平次常秀。八田太郎朝軍。藤判官代邦通等。面面相

目。乙未。前播政御家領事。去月之比。被¸下¸委細 勒答。 神中納言 〔殿〕率書。今日所¸到ī來鎌倉」也。

退。可,申定一之由。雖一合之申給。依之被二〔後〕御醉退。同時被一 官下」畢。忽被之分,取家領之條。爲二 去月廿日御消息。今月四日到來。即令11 秦間1候墨。攝政家領事。今1申給之旨。聞食墨。 際氏長者ヲモ

前郷政。北以不便。入道賜自之時ゃ。氏長者之外事。不入付、獨錄・」敦。當時攝政皇嘉門院御領等。有・知接 行。不一可,似一入道之時,事也。於一起食事,者。不」憚可,被,仰之由。今,言上一給先罪。仍如,此肝,被一仰

五月五日 五月五日 五月五日

經房

以一定少辨定長。。蹇聞之處。不」可」被一知食。可」申「職政」之由被「仰下。仍申「禰政。又不」知之由返答之 日。在三子和泉賦一在廳日向欄守清實許」之由。得二美告一行向。國,清質小木鄉宅。 先,之。 備州逃溥 後山。 間。沒事献之一云云。此事。御感已經一常籍。思賞尤得·其次·者也。 時定相。加其所。是首都。同十三日。又詠「備州男大決嗣光家」云云。又左典聽書釈到來。前備前守誅鏡郭。 入二或民家二階之上。時定。襲著客於後。昌明纜灘出。備州所,相具二之壯士一兩號。雖為聯。昌川州,取之。 件使者於鷲中。被」尋。問事次第。各申云。備州日來横三行和泉河內邊一之由。風聞之間。搜"求之一處。去十二 〇廿五日。壬寅。館保朝臣。平六條仗時定。及常陸房昌明等飛脚參署。 持二公前備前守行家之首。先被《召》

前備前守從五位下源朝臣行家。

# 大夫尉爲義十男「本名義盛」

治承四年四月九日補三八條院職人二(本名。義盛。今日改三行家·

壽永二年八月七日。任二備後守一(勳功賞)

同十三日遷。任備前守一

檢非遠便從五位下左衛門權少尉同朝臣光家。前備前守行家一男。

是始不, 叶二 叡園, 默之由。就, 能保朝臣書狀。頗及三一品御疑, 之處。 題, 此 院官, 之後。被,解, 御伊詩 事。有二 叡感一之由云云。行家伏上跌鬃首。已入洛。爲三天下,尤神妙之旨被上戰」之。左馬頭所上被三執進一也。 满三一七日。依√可」退出給。及三吐债」云云。○廿八日。乙巳。院宣一通到來。去十六日狀也。行家朝臣。被上歐 〇十七日。甲辰。入之夜。靜女依三大經君仰。參南御堂。施上經給上除。是日來。有上御上參上領于常寺。明日 is。○廿九日。丙午。美濃藤次安平。濫π妨美濃國石田鄉;之由。領主刑部劘與侍訴:左與應;(能保)與壓能保 高永二年十一月九日。補二酸人。任·元衛門權少尉。蒙三使 官旨。(勵功賞)元曆二年六月十六日叙留。

(〇二字团無シ)又被「執申」之間。早可」停止」之趣。今日被」遣一御書於典廳」云云。又筑前介繁館上落。其

四四

且於三東海道:者。仰二字護人等。被、注:其關惣社并國分等破壞及同尼寺顧倒事等。是重被上絕二 身蒙納發事。於一部師。頗有「陳申旨」云云。又神社佛寺與行事。一品日來思食立由。且所「被」中一京都「也。 死間, 陰事

贈· 館· 被,如,你造一也。爲,善信俊樂那道行政縣縣等罪行。今日面面。被,下:何書,云云。

安拉一部

寫」宗百姓等。給「壁牙」。(人別一斗云云) 且是依「帷異」。優災之計也云云。入」夜。豐後守李光献 一日。丁未。今年國力凋鄭。人民殆泥三東作樂。二品。今. 韓愍一給之餘。仰三浦介。中村庄司等。 科撰國中 在酒?

日自:歌殿園·参上云云。〇二日。戊申。刑部駒典侍領事。二品被,過,徑下文·云云。

下美濃國大野郡內石太鄉住人。

可 #早停 # 止美湿藤次宏平造坊。 爲 # 刑部駒與侍御沙汰 事。 僱 化

右件所。致三安平無道。令三押領二之由。有三共闘。事實者。尤以不當也。自今以後。可」令三停止一之狀如、件以

下。

文治二年六月日

〇七日。癸丑。神祗權大副公官。献 譯狀一中溪玄。與州去比。經過伊勢國。常詣二神宮。當時又在「南那邊」

由風聞。 而祭主能陈刺臣。有:內通事。致:新醇|歟云云。〇九日。乙卯。去四月之比。 政道事。 殊可,致 奥

行之趣。付上簽卿。令1 奏聞一給了。

物答之條條。執二職事目錄。 師中納言被,進,之。今日所,到來,也。

條條

該社諸寺修造事

於一神社一者。大概被工行人國說。諸寺尤大切。東寺以下殆〔如〕無三其跡。如、此令、申旨。可、然事也。早可二四七有

計仰一之由。被上申一攝政一訖。

一記錄所事。

先日被:計申,之時。被,仰:羅政,訖。諸方訴訟。尤可,被:決斷,歟。重可,有,急沙汰,之由。被,申訖。數

一一光雅朝臣事。

開食訖。

吾妻鏡 卷六 文治二年六月

## 一所所比比不知其

追可,被仰,左右。

# 一個層國武士抑領所所事

日之奇。有一密附所。或自由有二种領之地。以上之稱「相傳」數。安田庄。自「顧家若狹局」雖上稱「預給」。全 進去文·給。式三或回領限·也。或難」去思食。凡景時申狀。一旦難、似、有三共謂。 張·行國中·之時。 俘、第二 秦細成敗之餘。返返所「感思食」也。人人愁已散敗。但特 保。桑原。五節庄。上騙。東 還田庄等。猶令」召員

由。今被《如也》度度可。隨《仰之由言上。訖仍仰。能保朝臣。被《遺》仰畢。一旦難《過去。爲經》居傍庄。 催言申 不。[可]然。以,之察。可,彼男一類傷震,如國務。早可,被,誠仰,也。於,此國,國,者。可,然者可,武進

# - 特別明朝

曹順之號」何。順。又致1灣坊。能能可。微1減仰1也。桑原事。殊有1發、仰之旨。

下文等施行之後。可以他如子左右。但一所七。武士事縣之所。一切不以叶。國衛下司知之,以以後國,一向彼 字/法醫等御塔用途·訖。全非·他事。明年伊勢太神宮山口祭也。 件祭被、行後不、可、及「佛寺沙汰。 仍早美思赞了同

食。能能可以被三計下知一也。

#### 美濃國事

在廳中狀等。行1沙汰1先了。子細追可1被1仰「候」也。

#### 所所下文事

各「水」給了。但穩保猶有:|蘇中旨。阿波國久于田庄者。父爲清法師相傳領也。何有:他地頭: 哉。于細見:折分冗

紙「訖・山田庄事。猶難」有「申旨。追可」被」仰也。業忠事。返返驚聞食者乎。何樣被「下知」哉。其邊々不快之に 思多ラン物ヲバ。 爭不」被,勘當,哉。 證跡ナド候者。 早可」被;申上,。 將又髙穩圧押領武士。任」口申ヲバ・たらん をは

爲人不便。可一令」注引申子細一也。

高連島。相尋可、被、仰、左右。

更被一仰下一事等。

## **春近丼部戶庄年貢事**

早態。爾窩。可,遙濟」之由。可以被下知」也。先先以「彼年貴。彼、用「御服。早早可」有「沙汰」。 吾獎鏡 卷六 文治二年六月

四七

#### 富士領事

件年資。早可,進濟。可,爲,御領,之由。先光被,仰了。定存知歟。

以前條條。以三此趣。委可」被「仰遣」也。細綱成敗。猶感思食候也。人愁休。世上安堵之計也。謀叛之辈。

の場。住諸賊」之條。被↓申旨尤可」然。早可」被三停止」也。 関関、 條條

聞。蔣申之上。已欲、今、言。上京都·之旨。 臺······品御廳,殊聞食驚。今日爲··注計允行政奉行。 一事以上。 于彼人一給。「訖」於「其地下」者。上總介。和田太郎護縣。引募之處。各背「永所使下知。不」辨「本賞等」之相馬 訖。是則依·御琴狀,發所,如·耐恩·也云云。又能野別當知行。上總國畔壽庄也。而地頭職者。二品令, 避·付 〇十日。丙辰。晚頭莚雨雷鳴。今日丹後內侍於二甘綱家,病惱。二品爲予。訪「其體」給了。潛渡「御後所」朝光。 層。使下知。可」致「沙汰」之趣。觸。仰于件兩人」云云。○十三日。已未。當番雜色宗靡。自言京都「參考。去六 胤賴外無,候, 乎御供, 之者,云 云。〇十一日。丁巳。親光朝臣。以, 對狀, 申送云。去月廿八日。還,任對馬守,

日於二條河崎觀者堂邊。尊出與州母丼妹等」生房。可」召並關東·數由云云。〇十四日。庚申。丹後內侍達

例平態。日來病惱之間。一品及了御立願:之處。今日聊御宏绪云云。〇十五日。辛酉。安樂寺別當安能僧都。

依」有下同一意平家、之間、欲、被三改替、二品所、令二體申一給」也。珍全(〇全珍トモ出づ)望一申之。於一京都、

不」可、濫望,之由。稱」有、證文、進、永久起請。保延官旨狀等,云 14。今日參,著關東,也。 當時有二共沙汰。而安能潜進之使。屬三藤判官代郑通。陳二申子細。寺務之間。興陸事。井當寺務事。付三種門。

安能寺務後。始置一佛神一事

一 建工立瓦臺二階。一間四面經藏一字。

每日調¬味倒供」事。

古來無一此事。

建立六間四面御供所屋一字。(次次屋持六字)

於三寶前。勤一修長日尊勝護慶一事。

每日充二一千體。以一每月十八日。供一蹇之。 同於,賣前,屈請十日僧侶。每月一萬卷觀音經轉讀事。同像一萬體摺供養事。

吾妻鏡 卷六 文治二年六月 吾妻鏡

同於一寶前。以二字僧三口。長日令」轉謂讀大般若經一事。 河河同 已上三個事家と祈言 上皇御口。

同於三寶前。每月廿五日。天神御月忌。屈三碩學八口。勤二修八講二事。

件倒月忌。元者轉 讀阿彌陀經 許也。

每月屈子口僧們。一字三體。今上書『寫如法經。納」銅筒。泰上體「聲殿」事。

寺內諸社。御燈奉、供事。

北野宮寺社等。供二夜燈一事。

已上拜任之後。以,新信心。所,動行,也。

自往古。被一始置。恒例臨時大小佛神事、 法會緊體。連月連日之勤。日夜證油佛聖供神供人供衣食供料

田。一一無過轉。不及注道之。

此三箇年。爲三武士等。被三打止一天。一一斷絕。寺僧神人。上下數百人之輩。拭:悉漢。溪山野二三六。

安樂寺別常灣望人儀絕狀。

為安樂寺別常置望。背正學。依如一大衆。禮絕事。

右背、交命, 考非子道。背兵學, 考非,氏人。然者。在殷(在良子)不,可,爲,子也。嚴實(是綱子)。不,可, 天神御起請有,限。任三氏學次第。所三補任一也。今背三氏學, 起三大衆:之辈。 公家可」禁 一一。

別氏人可二議絕二之狀如〕件。

永久六年正月十二日。氏長者式部大輔菅原在良。

右辨官下大宰府 o

應。任二起請文。 停止背 民人進止。 假二事於權勢。 濫,望安樂寺別當 · 瞿·專。

僧一背丘人一以一貴所威一濫—望安樂寺別當職一事。右件寺者。 天滿天神御終焉之地也。桑梓松栢。尚可…以崇。以可崇 右得二彼寺左京氏人等。去二月十九日解狀二願。 去大治年中。 進言納 北野聖廟。 起請文僞。 可 ] 停 ε 止稱二氏在

而世及「灣末。人多貪婪。在在禪侶。」面面溫望。 貪號望者。性情惡逆。行能共闕之輩也。以上卑自衒之故焉。 含化先 氏擧。寺官謹以相妨。 至于別當職。 氏僧中推三其器量。擇三其性。以三六年,爲二 任。次第搴補。其來尚矣。

直號待者。法器相備。 年隱老大之人也。 寺次不營之故耳。謂、彼云、此。如、霭如、前。偏隨三氏之墨奏一者。

宜,叶三种之素意,也。何啻貪二一旦之名利。忝可,續,累祖之勵謀,哉。所謂師子中蟲。如,食三師子,歟。就,中

吾妻鏡

卷六

文治二年六月

正

去大治年中。份定畸恣巧。謀計。横致臺灣。雕、背三龍貴之命。 葱蔥學之狀。不、能:固辭。偏仰三廟荣、之處。背別同 等雖,出意表。後獨蒙·身上·鶇。[止] 亭屋忽信·灰鰈。身體久沈·病痾。倩思·此事。偏悠·彼咎。伏頌 屬 一雕末、膝。吾氏無、網。定輪忽以入滅。信永稽在、寺務。當于彼時、也。登觸、事觸、境。多、凶多、恠。是則。

廟。明霜(冥鎮)。自今以後。有,舊。爾氏人之許否。暗以「豪貴之權威。不」測「涯分。若致「戀望」之辈「者。高 請以二言之三信。將上爲了萬代之夙誠。仍起請如上件者。望請 天數。任二件起請文。早被上下二官旨。將"仰二 摄一震时。立與一冥朝。內則 天神必加一呵責之散。外亦氏人永斷一親族之義。然則途一天業一之人。宜少一吐狀。 敬神之政令。件、斷非據之濫惡。者。權中納言藤原朝臣成通官。奉、勒。依、請者。府宜、承知。依、宣行、之。 企灣望之號。莫及到其響。繼雖是一果族。繼登學班。自非庸者。不可知宗事。明識炳焉。于今不一朽。

保延七年六月廿日

大史小楔宿稱(在判)

右中辯護胡臣 (在判)

〇十六日。王成。二品幷御臺所渡,御比企尼家。此所。樹陰爲一納涼之地。其上武尉有」與之由。佐」令」申也。 御遊宴終日云云。○十七日。癸亥。 梶原刑部丞朝景。 自二京都一進三使者。 教』中內大臣家訴事。

爲武士,被二押妨一事也。所謂越前國。北條殿眼代越後介高成妨。國務。般若野庄。藤內朝宗。 淵高庄。

品殊令」驚給。 諫可」止」妨之由。 面面可」被:仰含 . 之由云云。 ○十八日。甲子。 水尾谷藤七。爲三使節 . 上洛。 遠景。大鳥庄。土肥次郎實平。三上庄。佐佐木三郎秀能。各或三年。或一兩年。煩[所務]抑[乃賁]云 一一

家義經隱居所一之。於「幾內近國。彼」補一守護地頭一之處。其襲寄上事於兵粮。譴責累一日。萬民。爲、之舍上然 是去二日。入道前池大納言 (賴盛)。萬卒之間。爲、令、訪、彼舊跡、也云云。〇十一日。丁卯。爲、稷、韓一求行

止。但於「近國沒官跡」者。不」可,然之由。一品被」申「京都。以一帥中納言。可,奏聞,之旨。被」付了御書於廷 諮園依:此事。今:凋鄭·云云。仍雖、可、被、待、義經左右。有·入愁·殿。 諮園守護武士丼地頭等。早可、停

尉公朝歸洛便宜。又因幡前司廣元。爲「使節。所」上洛」也。爲「天下澄清。被、下二 院官。糺」斷非道。又可」

## 停 '武士濫行'。國國事。

吾妻鏡

文治二年六月

於路图 伊豫國 讚岐國 阿波國 土佐國

師中納言殿御沙汰也。然者爲一件御進止。被上鎭遷行。可上被上直一斛事一也。又於三伊勢網一者。住人捶一梟惡之 右件州七箇國國。被上下: 院官。糺。定武士濫行方方之群事。可入被上直:非道於正理一也。但鎮西九簡図者。 心,已發。讓飯一了。而件餘黨。倘以道心不直候也。仍爲,響。衛其體。令之補,其替之地頭,候也。 之事。今一押領「所所。其數多候之由承候。尤被」下二院官。先可」被」直二如」此之師事一候也。又緣得一謀反人 共誠「候也。 就」中武士等之中ニハ。 賴朝モ不」給ソロヘバ。不三知及「候之所或讎」入之寄附。 或以声無 由緒 し 終へば 先例一可一合動仕一之由。所及一下知一候一也。各悉一此狀。公事爲光。令人執罪行其機「候ワンハ。何事如心之候 居住関國。国徒之所帶跡ニハ。所参分補三地頭」候「也。然渚。庄園者本家領家所役。國衙者國役職事。任三 者。被一下: 院宣於後國國,被《偏止、武士灣行方方得事,可《彼、澄"清天下,候也。凡不、限了伊勢國,謀叛人 守護武士。詩社佛寺以下諸人領。不以帶三賴朝下文。無三由緒一任三自由。押領之由。尤所一蓋思絡候一也。於一今 乎。若其中。不」用、本家之事。不」勸・國衙役。偏以令」致示當「候ハン雖ヲバ。隨"被」仰下」候。可」令」加三

之所帶。令之補一地頭一之條。雖一有一由緒。可一偏止一之由。於是被一仰下一候所所是者。隨一仰可一偏止一候也。

院

官。事選背候哉。以「此趣。可下令」奏達「給·之由。可」令」中「師中納言殿」也。

文治二年六月廿一日

判判

景兵衛尉基清已下勇士。無三共實。而當時在三穀山。惡僧等扶持之由風聞云云。○廿五日。辛未。勸喜光院領 播磨矢野別府事。海老名四郎能季稱三地頭。不之棋三寺家所堪二之由。依之被之下二 院官。向後可之上三非分押妨 〇十二月。戊辰。左馬頭飛脚。自「京都」到來。豫州隱,居仁和寺石倉邊」之由。依、有「其作。壁、遣」期部丞朝

旨。被上下二院宣二之間。今日有二沙汰。所入被之停,止宇佐美平次實正知行」也。 亥。 三人傷死了。搦:取殘黨五人。相:具若金吾首。同廿日。傳:京師,云云。是伊豆守仲綱男也。 之旨。二品令」加一下知一給云云。〇十八日。甲戌。左馬頭(能保)飛脚參考。去十八日。平六條仗時定。於一大 和國字多郡。 伊勢國林崎倒園事。爲三平家與黨人家資跡。 與三伊豆右衛門尉源有綱。(義經智)合職。然而有綱敗北。「右金吾相具」入「察山」自殺。鄭從 雖如二沒官領注文。就"太神宮訴事中之。不」可」有二地頭一之 又成勝寺與行事。被、申二京 〇十九日。乙

不。凡神社佛寺事。與行最中也。

下伊勢國林崎倒屬住人。

吾妻鏡 卷六 文治二年六月

可」令"早停"止字佐美平次實正地頭職一動"仕神宮課役」事。

爲一不便之沙汰」也。早爲一神官之沙汰。可」致一有人限御上分已下辨事之沙汰一與。如,件以下。 依,有三种官訴。所,令,停止此實正之沙汰,也。但今雖,令,改為其職。自三神官。令,還,稍本人,者。甚以可, 右件鏈圖者。讓反人家資知行之所也。仍任一前職。為一令一致一沙汰。以二彼實正。補,任地與職一畢。

文治二年六月廿九日。

下都識之側看「興。然者國ニモ。被「矩聽」候テ。急倒沙汰可」候也。以「此旨。可下令」申沙汰「給」候。賴剛。 成勝時低錯事。可」被「急遂」候也。若及「遲窩」候者。爛以破「損大營」候縣。就」中被」修「復常寺」者定爲「天

恐恐語言

六月十九日

顧朝 (裏御判)

進上 帥中約言殿

七月大

日。內子。以一平六條仗時定。可」被一任一左右兵衛尉一之由。被一中一京都,是依一有一度度動功一也。又伊勢顯

林崎御園。被上上地頭職一訖之由事。今日所、被上仰:遣左中辨光長一之知行。等三奏聞一也。

大神宮御領林崎御園事。可」令」偏正止武士之知行一之旨。成二下文。謹以進上之一候。恐恐讀言。

七月二日

御判

選上 頭左中辨殿

○十九日。甲午。 輕河國富士領上政所顧地社。奉上寄□神田□江間四郎(○義時)沙汰也。○十四日。 已亥。 癸巳。出雲國園山庄前司師兼爲三任憲大德親昵,此間朝夕祇候。雖」無三日來之功。殊蒙一御芳志。而望。中出雲 被: 仰下: 芝旨。左馬頭消息到來。〇十一日。丙戌。被: 訪! 故前備前守行家 (去五月十三日誅戮) 〇七日。王午。諸國地頭職事。平家沒官領並梟徒隱住所處之外。於「禮門家領等」者。一一偏止之由。所「被」 盂蘭盆。於□勝長壽院。被」行「萬燈會」。仍二品并御臺所渡御。是率□爲二親以下尊歸得脫 也云云。○十八日。 申京都 日依」可」被「修」佛事。今夕爲「俊樂沙汰」被」送」遺施物僧食等於行慈法橋之許」云云。○十五日。 庚寅。 迎二 □也。○八日。癸未。院北面左衞門尉能處入道。井院廳官定康所知武士濫妨事。早可三停止三之田。 沒發。明

卷六

文治二年七月

十月十九日溪·出家。今年七十四云云。〇廿七日。壬寅。因轓前司匱元。去十九日注。莲沒官京地目六。今日 今日淺以時是。一品令。聞之給。心中尤可、耻之由被如云 品。是下總守季衡七男。平家氏族也。去張皇二年 道。实年被三召下。被上預二問騎平四郎義實:(三浦介義明舎弟)之處。日夜無言。常向二法義經。而此間所拿。 之間。早可是退出住家,之旨。今日。一品令二下知,給之云云。〇廿五日。 庚子。 太夫尉 (伊勢守) 平緣因入 所。以、痛移順大田庄,如「獨手印。今日所」被、奉、答也。但土肥埔太郎成、妨之由。依「共訴出來,殊數」仰下, 寫·而洞御願。爲·被」寄,平家怨靈。於「高野山。被」建立大塔。自己去五月一日。被」行,殷術御佛事。而供料

注進

沒官家地成敗事。

左馬頭三向所內。

信兼家地一所

A實家地一所 (仁和寺)

不家領 一所 (正親町。重衡闡領)

鳥丸御局一所(左女牛南。東洞院西)

親能 一所 (信兼一家地也。楊梅南。朱雀西)

時政一所(綾小路北。河原東。景高質)。

皆平 一所 (楊梅。信氣領)

寶基 一所

近衛局 一所 CI條南

C二條南。室町東。經盛卿領)

南無阿房一所(堂敷地。高倉東。八條北。故平內局領)

已上十箇所

在判廣元

如語析事。殊有一不法事一與。差別奉行人,可上令上致一般密辨一之旨。被上遣御書於武藏守之許」云云。像兼 津事者。可:相尋:之趣。於「常座」。直所」被「仰言含下河邊庄司行平」也。河肥事者。請所也。但領主幼少之間。 津奥庄武士狼藉事。取「庄家解狀。被」下」之。早可下令「尋成敗」給之由被」載之去六月一日御教書」也。向 〇十八日。癸卯。帥中納言奉書到來。 新日吉領武藏國河肥庄地頭。 對"提去去年乃貢"事。 并同領長門國向

吾妻鏡 卷六 文治二年七月

寫案行云云。

#### 間七月小

一日。两子。(〇丁未生) 二品令」學 草野大夫永平所望事。依」有:殊功,也。御書云。

歌忠: 訖。仍流行因在國司。押領使兩職。爲 承職; 之間。可: 短行; 之由。 雕, 申, 之。如, 此事。非三顧朝成 平家背、砌成。企主教。。鎮西之輩。大路雖相,從彼道徒。筑後國住人草野大夫永平。 仰一朝殿。致無

間七月二日

敗一候。御奉行之由派及候。有二御秦聞。可、宛二給永平一候。恐島謹言。

關

進上 帥中納言殿

力一者。仍相計觸其由於塵主持微法印一訖。又所入經、臺聞一也者。亦義經者。與二點三位中將殿。(良經)依上寫: 六月十日之比,隱居山上,候之旨。所,申上候,如,件白狀,者。叡山聖僧俊章。承意。仲教等。今,同心與 〇十日。辛(〇乙三)卯。左馬頭飛脚到來。狀云。搦山前伊藤守小舍人童近郎丸。召訓問子綱:之處。至三子去

國守護地頭條條事。 委綱預示下問。 曾 正上所存,了。 又播磨備前雨國武士妨。 注文給 之。 可二礼明 : 之由蒙 如。

同名。截以歌行之由考示。〇十九日。庚(〇甲书)子。因釋前司匱元。歸為歸東。去比所上洛出。諸

日。癸(〇丁三)卯。前廷尉平尉康賴法師。浴·恩澤。可、爲·阿波國麻殖保保司」(元平氏家人散位)。之旨 暴震元者爲三一品御腹心專一〔之〕者」之由。 去月十四日。 及二 公家御沙汰。 面目之所、室也云 台。 ○廿二

所」被」仰也。故左典應(義朝)墳墓在一尾張國野間庄。無」人上于」率」訪」沒後。 只荆棘之所、植也。 而此展顯

任中赴主國一時。寄事附水田三十町。建一小堂。今m六口僧修一不斷念佛一云 Ko 仍爲上被上腳一件功一如上此云云。 〇十六日。丁(〇辛志)未。左典厩消息到來。 就三五郎丸白狀。可」召進同。意于豫州山田信之趣。 相觸山

於三大炊御門仙洞。有三公卿愈議。山上井橫河末寺庄園悉相。觸之。不日搜尋可」召『進其身」之由。被」仰。座主 摩主,之處。彼輩逃亡之旨申,之。而去十一日。猶在,山門, 數之由。 風聞之間。 則奏,聞子細。仍去十六日。

61之由雖言上。無一左右一被」遣三勇士一之條。偏可」爲一法滅之因。且可,被,仰一子細於座主一之由。 《全玄》。已下之僧綱,了。而稱,彼逃脫輩之緣坐。召,進三人,之間。則被,下,使廳,訖。此事今差,造軍士於合

微:定申·之趣。具被、載、之云云。又同十七日。 院官所一到來一也。

義行。逃鼎隱叡山。有言意信,之由。義行童稱申云 iko 仍被如二山門,之處。件交名之輩逃脫之由所,中也。

無左右遺武士被攻者。 一山滅亡之墓也。就,中座主以下門徒僧綱等。旁廻三刻計。又加三前請。可下壽正

有一面沙汰。此上何樣令之有一沙汰一之由。可工仰走過二位獨一之由院倒氣色所、候也。仍言上如工件。 船上使廳|| 訖。其上。近江國井北陸道等。定有三所緣| 麟。殊可:永索。得:件惡徒;之雖。可。被:抽賞;之由。 所,被上下,宜旨,也。凡依,藏行一人事。称師未,安緒。返返所,歌思食,也。不,限,今度,可,尋之由。連連 搜之:申·由請了。以二此趣。被上尋:"仰人人·之處。尤可上然之由。一同被三計申·件緣坐又兩三人搦進之間。

後七月十七日

少辨定長

進上 的中的言駁

之由治定。仍今日仰宗蓮新三廟。今、宇山由北浦。光、之新三郎御使。欲、請。取彼赤子。「靜敢不、出」之。 變」 子若傳,女子,者。早可、給、母。於、母三男子。今難,在三欄報內。學不、怖。是將來,哉。未熟時斷、命條。可、宜 由。二品直被一仰含。於一個下文一者去廿二日所、被一成體一也。而長頭遲參之間。于、今被、關、之。今日被、下一設 產品用子。是豫州息男也。依√被√待√期。于√今所√被√抑品時路1也。而其父率√背·關東·企□經道上逐館。其 神主了。是義行命語神宮。擬三丹斯·之由。原聞之間。爲5敗1其逆心。及三於儀1云云。〇十九日。庚戌。記 〇十八日。己酉。被之召皇太神智嗣宣長重。長重譯。衣冠一參一營中。而被上寄,附緩河國方上御屬於本宮,之

衣抱臥。叫喚及二數兒」之間。安達頻譴責。 磯禪師殊恐申。 押,取赤子,與「御使, 此事。御臺所御愁歎。雖」

被、宥、申、之不、叶云云。

## 八月小(〇大力)

日吉領武藏國河越庄年貢事。丼長門國向津「奧」庄狼藉事等也。平五盛時染」第云云。 上皇御熊野詣御物等,也。日來被¸充示召諸庄園」云,k。〇五日。己卯。就「帥中納言奉書。被¸進三御請文。是新宛 云 三日。丁丑。 去月廿日之比。生,属同,意豫州,惡僧仲敎。及承意母女,之由。合讀言上之間。彼如獨,左典旣, ik。就之猶可」被、尋一義行在所,之旨。被「仰遣」云 ik。〇四日。戊寅。比企藤內爲一使節,上洛。是依、進三

候之間。彼年〔賈〕自然體過候了。地頭恣非,抑留之儀,候歟。而今前領家孫。以「禪師君。可」爲「領家」候若 懈怠。可、令、致三沙汰、之由。可不守下知一候。同御領長門頭向津與庄地頭。謀叛人豐西郡司弘元之所帶"候。 者。早今」有明知其旨,可」令」沙丽汰一進年買一候之由。可」令」下明地頭一候也。且社役爲光。自一今年一無一 · 進一御年貢 | 候之所也。而去年。領家令 | 逝去 | 之由依 | 承候。不 | 知 | 可 | 進 | 年貢 | 之所 | 候。仍令 | 相 | 待領家 | 六月一日御教書。七月廿八日到來。謹以令1,拜見一候訖。新日吉社御領武藏國河肥庄事。本自爲:請所。令」

卷六

文治二年閏七月、八月

### 卷六 文治二年八月

且令、陳中子細。且可、仰二天裁。衆偏正止濫行。可、跨三社家使進止、之由。所下令下知,俟主也。件狀一通 仍以一景順。令」相一地頭一候之處。致三種種懸行一候之條。事實候者。不」能,申三左右一候。早企一念洛,〔上〕

難以繼一上之一候。以三此旨。便宜時可下令二邊避一給·候。賴朝。恐惶謹言。

賴朝 (裏御判)

八月五日

〇六日。庚辰。草野大夫永平所望事。令:擧申:給之處。有: 勅答;帥中納言(經房卿)奉書到來。 平家背: 朝咸,零落之時。鎮西號大略離:相從,永平不」與三彼凶賊,逐致: 忠功,之由。泊二 天聽,

後國在國司押領使兩職。不」可」有三相違一之由。依二 天氣。執差別、件。

〇七日。辛巳。鎭西住人草野次郎大夫永平。殊蒙□御感仰。本所帶不」可」有「意失」之上。可」有「別豐賞」之由 加了修理。仍一品影臨給。〇十五日。己丑。一品绚了多一詣縣岡宮。而老僧一人俳『個鳥居邊。惟」之。以「景 云云。是不是不家。偏仰二朝威。率、與三源家、之故也。〇九日。癸未。 勝長壽院惣門。 依、風破損。今日

季一令上問一名字一給之處。佐藤兵衛閱憲清法師也。今號三西行一云云。仍奉幣以後心靜遠一謁見。可上談二和歌事:

寅。午尅。西行上人退出。頗難,翔留。敢不」拘」之。一品以三銀作猫。被」充二贈物。上人乍」拜,領之。於一門 **詠歌者。對「花月。動」感之術節。僅作「升一字」許也。全不」知「奧旨、然者是彼無、所」欲「報申」云云。然而恩** 問不二等開一之間。於一弓馬事一者。具以申上之。即分子俊樂記見置其詞4給。釋被上專二終夜一云云。〇十六日。庚 年八月遁世之時。秀鄉朝臣以來九代嫡家相承兵法慮失。依、爲一罪業因。其事會以不、殘間留心底。皆忘却了。 談。此間。就二歌道並弓馬事,條條有"被二蓼仰」事。西行申云。弓馬事者在俗之當初。 鮗雖、傳二家風。 保延三 之由被一仰遣。西行令、中二承之由。獨三宮寺。率、法施。二品爲、召、彼人。早速還御。則招,引營中,及三御芳 與二〔門〕放遊嬰兒」云云。是請「重源上人約諾」,東大寺料爲」勸『進沙金」,赴「奧州」,以三此便路,巡『禮鶴

令二讀申:給之處。去六月廿六日入滅之間。以二大法師全珍。可,被,領,彼替,之由。被,執事中之一云云。〇廿 裕 □云云。陸奧守秀衛入道者。上人一族也。○十八日。壬辰。鎭西安樂寺別常安能。依」有三罪科。 一品。 頻

日。甲午。小御所東。此程被上加了修理。今日有二 御移徒住之儀。 藤九郎盛長。爲二上野國役。沙,汝此事: 云 ik。〇廿六日。庚子。於「蓮華王院領紀伊國由良庄」。七條細工宗(〇字カ)紀太搆「謀計」。致憲妨「之由。

領家範季朝臣折紙。並 院宣到來之間。今日今二下知一給之云云。

宣妻鏡 卷六 文治二年八月

下蓮花王院御領紀伊興山良庄官。

可"早停"止銅細工字七條宗紀太妨」事。

右件御庄。停止被細工之謀計。任二 院官。領家可」令。知。行庄務一之歌如,件。以下。

# 文治二年八月廿六日

廣由良庄濫妨事。折紙進一上之。可至令山葵下一給,候。七條紀太丸之謀計。殊緣候。尤可之被是軍科一候也。

南山、之由英聞候。彼庄相違候者。槍物具等不。可。叶候。年來特田鄉勤。什件役。而彼堯。立高維寺庄一候 那一讀家一者。基親朝臣云云。不如子嗣。田舎人。獨以結·撰如、此之狼藉,候鄉。以外事候。 說,中臨,幸

了。雖一片時。可」被一急仰下一候頭。恐恐謹言。

## 閏七月廿四日

# 木工頭範季(上)

**蓮花王院領廣由良庄妨事。領家藏季朝臣所,進沂紙證文案等。如」此。可」被,季子細」之由。內內御氣色侯** 

也。仍執啓如,件

後七月廿九日

大宰權帥經房(奉)

〇廿七日。辛丑。土佐守國基。二品御一族也。殊有「齲鹼契約」。仍伊勢國玉垣御廚饋主職已下。多令」示司付

之一給。又後家人。刑部丞景重。可」候二闢東」之由。被二仰付。是渡部黨也。

### 九月大

之間。停止地頭知行。被,付三社家,之由。今三下知,給。此外。同社領備後國有福庄。可,停止實平狼藉,之 以下。不」可」有二懈緩。於三達越輩:者。可」有二殊罪科二之由。被」定云云。又賀茂社。別常領事。宣下 五日。戊申。諮園庄公地頭等。忽,緒領家所務,之由。依」有二其間,有」限地頭地利之外。 不」可、相交,乃貢 院宣到來

由云水。

下近江國安曇河御園。

可」令於早停而止定綱知行。任二先例。勤素仕神役事。

右件御國者。賀茂別常(〇雷カ)社領也。而近日依三彼定綱之無道知行。有」限神役及三闕高二之旨。以三社家 、院所、被一仰下」也。於「自今以後」者。早可、停市止定綱之知行。武士之妨之外者。直經-奏聞。

可」令」蒙一倒裁定一狀如」件。以下。

之申狀。自

卷六 文治二年八月、九月

## 文治二年九月五日

〇十六日。已未。靜母子給、暇。歸路。御臺所井姬君依、辭愍倒。多賜、重寶。是爲、被、尋。問豫州在所。被三 等,雖」搜引轉蔣方。不二出來。而八月十一日。朝景搦鑊也。同廿一日。將是次理門下。今」請求取廷尉」云云。 (丹波闕住人)被,禁,置左獄,餘人藏來。切,破彼嶽, 庄司已下犯人。悉遍出訖。仍別當(家通)。仰,廷尉 中事等一給。先灣州逐電之後。沙汰次第。並同意輩事。具言上。又申云。春三月之比。召,繹逐張本平庄司。 被人撰:遭勇士於廿六簡國,之時。所,向,王佐國,也。件國。如,嚴命。沙流汰鎭之,多上。今日召,倒前。 夢洛 令一致一年貢課役動一之由。所入被一仰下,也。〇十五日。戊午。 梶原刑部派期景。 去夜自 京都一歸夢。 是去年 沙汰。自今以後。時政難、知而行地頭職。不」可以忽而緒本寺下知。早停而止新儀之無道。從「本寺之遙止」。可以 庄事。北條四郎時政代時定。并常陸居昌明等。致三泖領「之由。剛三寺解。所」被上下; 院官一也。仍被上經三齊 被」仰「郭通」之。又結□付一紙於花枝。御披覽之處。載「絕句詩」云云。○十三日。丙辰。最勝寺領越前國大嶽 官代封通賦棄花。則移南縣之流。被」裁一北面之聲。芬芳得」境。鄭色滿」籬。每」秋必可」進一此花一之由。 〇七日。庚戌。一品令」繼書體由此深澤一給。岡崎四郎義寶。崇歌館一五云。〇九日。壬子。翌 重陽節、藤判 則國狀,二通書」之。一通付「職事」Kino彼一通。今日所「到來」也。是紀伊國由良庄。七條紀太溫行事也。 治承四年被1參"向關東,之時。撰,勇敢。差"淮繼信等,云云。〇廿五日。戊辰。平六兵衛尉時貞。執,進召使 書。彼女以「件書」。令」見一當時夫。其夫語「有季」之間。行向獲」之云云。是韻写府將軍秀衡近親者也。豫州去 信丼郎從二人自戮訖。是日來相,從與州,之處。去比自一字治邊,別離。歸一洛中,轉二往日密通青女。遣二通 誅:同家人忠信·云·k。有季競到之處。忠信本自依、爲、精兵、相戰輒不、被:討取。然而以、多勢。篡攻之間。忠 日。乙丑。糟屋藤太有季。於三京都上上屋與州家人堀霧太郎景光。(此間隱住三京都)又於三中御門東洞院。 少將局使者。到東子鎌倉。蓮花王院法華堂領伊勢國釋尊寺。武士致力的。早可以被「停止」之由云云。〇廿二 召下,畢。而別離以後事者。不」知之由申」之。則雖」可」被「返遣」産生之程所」逗留」也。○廿日。癸亥。女房

下。 遭蓮花王院御領廣由良御庄。(〇吉本以下別行) 召使則國申

際三次郎吉助丸謀計濫妨事。

右則國捧事持院官。相事具御使。《檢非違使平六兵衛局代官》體,入御庄。相事尋根元一之處。彼吉助。以前 = 號二左馬頭殿御使字縢內。而今則國罷向之時。吉助申云。左馬頭殿上八僻事也。吉田中納言阿闍梨使

卷六

文治二年九月

相論北條小御箭。所、巧、謀略」也云云。件阿闍梨並七條紀太召。取院廳。被」加、兩該一者。無一後日之狼藉 按::陳子細,之趙。謀計歸顯。支度相違。夜中逃去了。件吉助者。貞能法師之郎從高太入道丸之舍弟也。今又 也「ト」補申「テ」。於一院官」者。不」可」用トテ。放了續種惡口。企、後、際海便。申云。我兄弟者。於一伊 巧一灣妨。欲、押,領漢華王院御庄。經過污深鲥。又件阿闍梨者。自己化條紀太守貞之事。取三文書。耽一賄賂。 帶國。斬一院力者二人頸。況於一召使一者。不」及一沙汰一之由申」之。然而則國。申書含由緒撿非運所小目代。

文治二年九月十一日

數。內勒一在狀。言上如一件。

御使召使藤井 (判)

卅日。癸酉。下野國憲河郡內以二田地十五町。被入付二日光山三昧田。常郡去年雖、被入寄,進野木宮。於三件十 云云。仍南都事。付江左典題。經三秦闡。差二副五百餘騎於比企於內朝宗。爲」搜一求之一 遣三南都二了云云。〇 白狀云。豫州此間在「南京聖佛(〇弘为)得業邊。又景光爲與州使者」度度向「木工頭範季之許。有三六合事」 〇廿九日。壬申。北條兵衛尉乘與參蓍申云。去廿二日糟屋藤太有季虜,遍瀾太郎。蒙,佐藤兵衛尉一者。景光

五町一者。可、被」切。改國領」之由云 山。

#### 十月大

仍連連被」尋示究子細。成二倒下文。今日被」進二京都一云云。 歸依異」他之故也。此外 雷力)領出雲國福田庄。石見國久永保。參河國小野庄等。成二〔遣〕御下文。被、遣一社家、當宮事。一品御 甲戌。陸奧國今年貢金四百五十兩。秀衡入道送上獻之。二品可以今上傳進一給以之故也。又賀茂別當 院宮貴所以下權門領事。爲一被、停止地頭新儀。先日自二公家。被一下三日錄一記。 6

其詞云。

先日所一下給候。御下文書內。神社佛寺御領者。去比令二沙汰進一候了。其外院宮貴所。及諸家諸司諸國。

季御讀經御前用途。便補任等事。(〇吉本ハ次ノ文ニ續ケタリ)

令」仰《合攝政家·御。下·于記錄所。可」有「御成敗」候也。以「此旨。可不令」披露「給」候。賴朝。恐惶謹言。接 細」候之間。雖非不」能「計沙汰」候。於「今度」者。任「仰旨'。大略成「下文'。進上候。凡者如」此事。自今以後。 善惡尤可」被「仰下」事候。然者隨「御轉」。任一所行之旨。可」加」其誠「候。此外事等。少少相交候。不」知一子 下文二百五十二枚。書狀二通。相具本文書並目錄。一一所於合二成敗一進上候中也。於一武士之押領不當一者。

卷六

文治二年十月

十月一日

賴朝

進上 帥中納言殿

私答

象亦遼遠之間ニテ候へバトテ。如」此奏覽狀ニ。判ヲシ[候]テ。マヒラセ候。 而匱元。盛時ガ手跡ニテ 造太神宮得遷宮〔は〕。明年縣。明後年縣。無、英要「候へドモ町」承事候て。所、再候、也。可二仰給一院。

候ハザラン時ハの判ヲ可」仕候也の是一筆ニテ候へバの今度ハ判ヲ仕ラヌニ候の恐恐謹言の

〇三月。丙子。賈馬並秀衛所,維買金等。所,被三京進一也。主計允行政。書三解文一云云。

進上

御馬五疋

路毛鮫

黑栗毛胶

栗毛

右進上如一件。

文治二年十月三日

葉小太郎胤正。佐佐木三郎盛綱。梶原刑部丞朝景。同兵衛尉景定等。在□御共。○廿七日。 唐子。 信淵國伴 起。維色體次則。爲一御便一上浴。是木工頭節季朝臣。同一意伊遵守義行一事。殊可一訴申一之旨。被一仰一北條兵 野庄乃貫泾文到來。一品則副「御書」。今上進「京都」給。地頭加加美二郎長清。日渚頗緩怠云云。 被」加了修理。今日立一四面荒垣並鳥居。廢九郎盛長。沙雪汰之。一品監臨給。小山五郎宗政。同七郎朝光。千 (去二月誕生)事。依」今1顯露」也。今日景國抱□若公。隱□居深澤邊一云云。○廿四日。丁酉。廿經神明寶殿 衛尉。行程所」被上定三三箇日一也〇廿三日。丙申。長門江太景國。蒙一御臺所御氣色。是奉上扶,持御妾若公。 歸洛。依」之南都頗物念。衆徒成□蜂起。含□陰訴。可」停□止滌摩大會」之由風聞云云。○十六日。己丑。丑 〇十日。癸未。去月朝宗等打『入南都・雖」搜『求聖佛得業邊。不」獲「養行」(本名義經去比改」名)之間。 宏以(弘玉)

### 十一月大

五日。戊申。豫州事。獨被、行二帥中納言。其趣義行于、今不二出來。是且公卿侍臣皆悉惡、鎌倉。且京中諸人 文胎二年十月、十一月

御近隣也。則被1觸。中子細1之處。非1反逆者家1之由。一旦雖1被1謝仰。此屋自1御室。借1給友實1之條。露 同意結構之故候。就,中範季朝臣同意事。所,,憤存候,也。象又仁和寺宮御同意之由承及候。子細何機事哉 ★ k° 是大夫尉友寶。爲.與州使。出.京都。行言向攝津國:了。而彼友寶居所屋。北條殿被,點定:訖。是御室

顯之間。頗非上無為同心之疑。仍及三此儀」云云。又大夫屬入道申云。義行者其訓能行也。能隱之儀也。故子」

今不」獲」之歟。如」此事尤可」思了字訓。可」憚,同青,云、ば。依」之。獨可」爲「義經」由。被」由,播政家「云、よ。

自由議行,之由。爲之緣,感裁。言上之處。忽被一罪科,之條。還可之違、神慮,之由云云。仍件兩條。尤守、先規, 是河內藍澤。如,智維符。妨,拜殿營作,之間。就,憨申。及,此武,訖。而說申云。爲,被,懲,贈傍輩。可,止, 〇八日。辛亥。藤澤余一盛景。依一諏方大祝訴。去比蒙一御氣色。今日所、預二厚免一也。是盛景。於三御澤寄地

可」致一急達沙汰一之由。被一仰含一云云。

# 下信濃國黑河內蘇澤

可、令水早任一先日鄉下文旨。專一大親下知。鄭本は神事等事。

右件兩鄉。 御『寄-善顯訪大明神。神外。全無一他動。而余一處景。已忘三本跡。抑,習慣例之獨狩。 忽 緒拜

拜殿,之狀耳。敢不」可」及,遲遲。大明神者。以,神主大視下知。爲, 御官,事也。仍(○何カ)背,其下知 殿證營一之由事。以一後對捍之時。無一左右。雖一可一令」改一之。早任一光例。且令一齣一任御狩。且可一令上修一治

哉。返返不常也。

# 元曆三年十一月八日

官。去比到來。今日被上秦上書「倒請文,大夫屬入道。筑後權守等。加「所談」云云。是平氏追捕跡地頭等。以上 非,指謀反跡。充,行課役。煩、公官等,之間。國司領家所、訴申,也。 經一御覽一訖。同日本工頭兼皇后宮亮節季解"却見任一云云。〇廿四日。丁卯。去月八日 六義村。梶原三郎景茂。同兵衛尉景定等供奉。還□御於馬塲本假屋。大庭平太景義献」餉云云。○十七日。 庚申。雜色鶴次郎。並買馬御使生澤。 御廐舍人宗重等。 自二京都 | 歸參。 北條兵衛尉書狀到來。 貢馬去二日 〇十二日。乙卯。若公御,參鶴岡八幡宮。被上用:御輿。小山五郎宗政。同七郎朝光。千葉平次常秀。三浦平 現在謀叛人跡之外者。 可,今一停止之 官旨。同九日 院

大政官府 諸國

由云云。

吾妻鏡 卷六 文治二年十一月

[19] 早分。停止止國街庄園地頭非法造坊一事

行加徵談仪。張青行檢斷。妨己地領之地本。實見煩在應官人都司公文以下公官等,之間。國司領家所一訴申一 右內大臣官。非一動脈。依、令、迫。伐平氏、彼、補一其跡、之地頭。得一動功之堂。非一胎謀叛跡、之處。充于

也。然者。仰日武家。现在派反人跡之外者。可」令」停止止地頭綺一之狀如」作。依」宣行」之。府列奉行。

女治二年十月八日。

修理左言城使從四位上左中轉兼中百權大進藤原朝臣

正六位上。行左少史大江朝臣。〇古本团本等文治二年云云ノ下二記スフ

諮園庄公。被·補二平氏道伐跡:之地頭等。稱:動功之賞。非·指謀反跡:之處。売事行煎微線役。張事行檢斷。

妨予勉領之地本。實。原在難官人郡司公文以下公官」之間。依「國司領家之訴訟。 所、成「官府」也。 然者現在

謀叛人之外者。早可以被上停止地頭等論:之由。院官候也。仍熱勢如,件。

文治二年十月九日

左少排定長

進上 源二位殿

#### 脆請 院宣事

領地本 之由事。官府宣譴拜見仕候了。 現在謀叛人跡之外者。 可、今、停,止地頭縞,之旨。 面面加三下知,族 右所、被一仰下。諸國庄公被人補二平氏追伐跡、之地頭等。稱「勳功之賞。充,行加徵總役。張,行檢斷。妨「勳

者也。早仰一國司領。〔家〕可」有一個禁斷一侯魁。此上。致一張行一之號候者。注一給交名。可」加一兩誠一候。

以一此旨。可於令一言上一給,候。院官所上謂如此件。賴朝頓首。恐惶謹言。

# 文治二年十一月廿四日

#### 源輻朝 (請文)

被、下二官旨於畿內北陸道。於三京都。者。仰三使廳一相,分保保。可」尋示求之。又如三奉幣懿社仁王會御修法御 〇廿九日。壬申。可」搜,求義行,(改二義顯一)事。去十八日。於二院殿上,有「公卿愈議」如「先度,獨可」

新。可」被一始行,之旨。郡議一同之由。右武衛被」申一送之一云云。

## 十二月小

日。甲戌。千葉介常胤。自二下總國二參上。今日獻三盃酒。二品出。匈西侍上。常胤。朝政。善信。義寶。邊 吾妻鏡 卷六 文治二年十一月、十二月 七七七

# 三妻鏡 卷六 文治二年十二月

元。盛長已下宿老多以候二其座。緯及一數巡。 爪龍二十分。常胤起」座舞蹈。 善信義一部冊。 歌「催馬樂」云云。 人,又給,所所地頭職等,云,30〇十一日。田,中。去年。同,意行家義顯等,之凶臣事。依三,品御鬱貴。或被, 事。以一草野次郎大夫永平。被三定補。是且任一和傳。且被上優三家公勞一云云。今日藤原遠景等三龍西九國率行 〇六日。已卯。御藁所。御『參薦剛"。有三神樂。巫女職掌面面給「滁玄云。〇十日。癸未。 肥前國緣此宮司職 向關東」也。何樣可」被「沙汰」哉。可」贈: 勒定」之旨。可」被」申「京都」之由云云。 ○十五日。戊子。當時。 解而却見任。或被小下山配流。官府一說。其中前延尉知康殊現山帝惟一之間。被山潰申一之處。稱小可,賦申,所入參而

正企、忌洛。此事已可入爲二一寺滅亡之墓,歟。早可,蕁索、之趣。申請之由。右武衛所、被,申爰,也。(〇吉川太 比企廳內朝宗已下御家人。差量與此等於前都。守工聖佛得業坊。是爲之聲三義顯一也。而去比。山階寺別常僧寺(引玉)

五ノ終トスン

## 文治三年丁未

#### 正月大

衛。(能保)仍可」停止上漲吹」之由。被上加二下短」的。彼上人雖上可上參談解東。行程隔上海路,之條。武衛穩一 二品御耳目。在京之間。如↓此氣云。 ○卅日。壬戌。合庭大夫先生。爲□御使。爲□零□幣于太神宮。進□薄併二品御耳目。在京之間。如↓此氣云。 治元年所,被「器」附于希義主墳墓」之土佐國津崎在家等。爲「中乙人」、致「濫坊狼籍」之間。琳猷上人參「訴右武治元年所」被「魯」等。 申。新田四郎忠常。病惱太辛苦。已欲、及∴死門。仍二品漂:御彼宅。今、訪、之給云云。 ○十九日。辛酉。女 若宮」給。早可」令。奉行」之旨。所」被」仰」阿闍梨黍殿」也。是六條以南。西洞院以東。壹町也。○十八日。庚 庚戌。營中心經會也。導師行慈法儒云 iko 〇十二日。甲寅。一品幷若公御行始也。入。御于八田右衛門尉知 家南御門宅。千葉小太郎伐三御劔。 知家献 | 御馬御劔等 | 云 云。〇十五日。丁巳。左女牛御地。今」零」寄,六條 一日。癸卯。二品御品參鶴岡宮」其儀如之例。御臺所井若公同參給。有三御經供養。道師別常法限也。〇八日。 門夢鏡 卷七 文治三年正月

## 吾步鏡 卷七 文治三年正月、二月

間。院官條條被4中,御返率1至至。〇十三日。乙丑。前廷尉知康。同"煮丁行家義馴叛逆1事飲顯之後。爲5 **韩國。神馬八匹(內外宮分各各一匹。風[宮]荒祭。 伊蘇。 澗厚宮各各一疋。)砂金中南。 御憩三願。 所」** 邁二一旦之難,參·向嗣東·訖。衝罪之籍。二品前繼·被. 袂· 昏慮. 之間。度度難. 被: 伺奏。于.今依. 無. 左右。 被。添、淺也。是依。伊豫守護經反遊。 御祈藤也云云。 〇十一日。癸亥。 江廷尉公朝(日來在:鎌倉) 歸洛之

曾上事等。不是預分明 勃裁之條。有意轉之山。所被。仰。道實門(經居)之許」也。 定之。依之企為上一等。申有勢」之間。停。止旁狼藉。如元可、領掌、之鄉。今日被一仰下、云云。 也。元者入條前內府(〇宗歷)知行云云。依上被上訪。申彼御瞻栖一也。〇九日。辛巳。有二大夫屬定康。關東 年十二月。合戰敗北之後。左與廐(〇義朝) 令,赴,東國美濃國,給。丁,特察風破,順。白等埋,路。不二 之功士也。彼近江國領所。平家在世之時者。稱『海家方人。被『收公。滅亡。今又守護定綱。爲三兵糗米。翳』 一日。癸酉。二品以:沒官饋內二箇所。可.毅.避.于建禮門院.之由。 有:洪沙汰。是擴津國眞井。 島屋兩庄 二月小

(〇便脫力) 遊退行步。而此定康。忽然而令」参"向其所」之間。爲」道。平氏之追捕。先奉、隱一于氏寺(號一大

宴。 勾七郎政賴等奉"行之,姬公爹」岩版觀言堂,給云云。○廿五日。丁酉。一品。渡"御三浦介義澄亭。有《御酒 仰是造遠景之許」也。〇廿三日。乙未。依「大頗公倒顯。於「相換國內寺塔」。被「修」論經,藤判官代邦通。河 字佐宮神宮井御家人等。多以浴山一品御恩。或新給。或本領云云。仍其所所。可」令」施具行彼輩,之旨。所、被 爲二上洛使節。進發。相"具資馬十匹,是來月上旬之比。 法皇依」可」有:御熊野韶·也。○廿日。壬辰。 陸臭守秀衡入道權勢」也。相"具妻室男女。皆假"姿於山臥井兒童等」云 k。○十六日。戊子。美濃權守親能。 日。壬午。前伊豫守義顯。日來隱。住所所。 度度過二追捕使害 : 訖。遂經 | 伊勢美濃等國。赴 | 奧州。是依 | 特] 吉堂:)天井之內。以·院主阿顧房以下住僧等。警問之後。請"申私宅,至"于翌年春。竭·忠節,云云。 折節信濃國保科宿遊女長者。依,訴訟事,參住。召"出其女"。聞"食郢曲,云示。 ○十八日。庚子。右近將 新西

非。指貴人。於、京都之輩、者。聊可、耻思、之旨。被、仰、含昵近之士、云云。是元者九條人道大納言光賴侍也。 處。 始終無、誤云云。二品御許容之間。今日召三御前。則可」賜三月俸等」之由。 被如下政所。其「上」雖

監家景。昨日自□京都·參蓍。携·文筆·考也。仍北條殿慇懃被√學¬申之。在京之時。 試示"付所之地頭事·之

### 三月小

吾妻鏡 卷七 文治三年二月、三月

二日。 甲辰。 越中國 吉岡庄地頭 成佐不法等。 相景之間。 早可 5 令: 改替 之 由。 經房 哪奉書到來。 仍則被,献 5

候。但彼庄未。復本一之間。御年實不一式數一之由。成佐申」之候「き」。重相轉候而。可」令」歌一他人一候也。 洪月十九日**倒教書。今月二日到來。議令**:拜見]候畢。越中國吉岡庄地頭成佐事。任:御定。早可,今三改定三

三月二日

以一此旨。可下令一復達一給一候。類朝恐恐謹言。

旨。先度被一中、京都一訖。仍及一つ沙汰一之由。右宣衛(能保)被、中、之云云。 〇八日。 庚戌。 南湘州時得業聖 佛。依. 召零向。爲. 豫州師穰. 之故也。日著小山七郎刺光。預.置之。今日。二品有. 御對面。直及. 徘問李? 引 日。丁未、豫州(義顯)在「陸奥國」事。爲一秀循入道結構「之由。諸人中狀府合之間。殿嚮可」被「召轉」之 周防阪地頭等及一對桿一云云。一品殊令一驚中一給。可上致精動一之由。今日被一仰道彼地頭等中一云云。 〇五 由。今日所、被一仰遣」也。俊飨爲家行。○四日。丙午。東大寺造營之間。爲」引、村木、被、仰、入夫事、之處。 〇三日。乙巳。美灃國守護人相摸守惟義中,當國路驛可,加新宿所「所」,之事。有,其沙汰。早可、依」請之 云。彼合戰之比。至無,稱「夜須」之者。 件兼秀等者。自然歸降之輩也。經三年序一後。行宗廻三新曲。中三子綱 周防國住人岩國一郎維秀。同三郎雜末等。召進畢。 夢 其功。可 被 行 堂之由。 日來言上之處。 住人夜須七郎行宗。與二梶原平三景時一念「對問」。二品直令」決「斷之」給。 行宗檀浦合戰之時。 生, 屢平氏家人 業直心」給。早爲、勝長壽院供僧職。可√抽:關東御繁榮御祈禱」之由。被二仰含」云云。○十日。壬子。 召皇返恩實地,之時。靈皇退心,之條。人間所堪。可,然事歟。速翻,日來御氣色。就,和平之儀。被,召,禮豫州。 兄弟令」成三魚水思一給著。可」爲一治國之謀;也。申狀更非三引級之篇。所」求天下靜謐之循也者。一品依下感得 申于二品,之由。如:諷詞。相:副下法師等。※ 伊賀國,墨。其後全不」通,善信。謂:新請,不」祈,讓叛。謂:諷 使。征平家,刻。合戰屬,無爲,之樣。可入獨一所聽,之旨。慇懃契約之間。年來抽一丹誠。非,報國之志,乎。爰 仰日。 豫州稱之蒙。闊東譴責。 逐電之時。以上謂:丽檀之好。來:南都:之間。相構先遁:一旦害。退[〇追カ]可之被上詞。 下尊卑。背」後之處。貴房〔獨〕致「祈禱」。劉有「同意結構之聞」。其企如何者。聖佛。答申云。豫州爲「君御 .[和.] 遊心 | 畢。彼何被 | 處 | 與同 | 哉。凡倩案 | 關東安全。只在「豫州武功 | 欽。而聞 #食總訴。忽忘 | 素公。被 > 豫州者欲」爲「邦國」之凶臣也。而逐電之後。搜「求諸國山澤。可」誅戮「之間。度度被「官下」畢。然者天

事。所,率,之也。殊欲,赞,行糅。仍可,爲,真太經營。偏仰,徇成助,也云云。○十八日。庚申。右貳衛使者到大江 之由。訴事中之。而行宗。彼時者。與一春日部兵衛尉。令」乘二同船,之由。令二無謝,之间。召司出春日部。彼二 漂倉中道路 云云。 雜問·之處。申·勿論之旨,已爲·分明證人。仍可·被·加·貲之趣。被·仰·含行宗。 景時依:體訴之科。司·作· 俊樂率子行之。〇十五日。丁巳。江判官公朝。進二使者:申云。可,有:兩社行幸。橋渡行

來。是山徒民部駒禪師。同"煮養顯」之間。 召出可,被「罪科」之由。 一品令」申給之間。 雖」被」仰「座主恰正"。

(全玄) 逐龍三五。 仍重就三饋中。 爲 權右中經長本 [O定長カ] 朝厄奉。下"知山門事」也。則被 圖"獻座

主調文 云云。

民部廳禪師。獨可二義進1之由。謹承被罪。但件禪師事。子細去年申候罪。以1此仰。 宣可二下知1候。

語言で

三月八日

僧正全玄

追座

件惡徒尊事。隨二承及。可,致三其沙汰一之由。山門令…存知一候歟。更無…緩怠一候。其間子細。澄雲弦印申上

候の謹言の

獨不上靜〔譴〕之由。寺家帶一院官。就「訴申。遣」雜色里久。可上上廳庄押領「之由。及」沙汰。 〇十九日。 空 四 。 依、被、重、上宮太子聖跡。 法隆寺領地頭金子十郎妨事。 可一停止一之趣。去年下细給之處。 作庄事。太

下播磨圆鵤庄住人

子殊依 執思食。有三被」載趣、二品專所圖食驚」也。

可下令」停止企子十郎妨。一向從是領家所勘事。

之由c 右件庄可、令、停、止金子十郎妨,之由。 去年依二 重所、微、仰也。 甚以不當之所行也。自今以後。 早可、今、停π止其妨。 著猶不、用者。爲、召言誠其沙於 院官。今三下知一畢。而金子十郎人一置代官。今上押一領庄

冰人。所,下是這便者里人,也。早可,令,停,麼彼妨,之狀如,件。

文治三年三月十五日

0 企廳內朝宗沙汰,。後上遣上駿河國。所上被上召上預岡邊權守泰綱一也。○廿五日。丁卯。龍端砂金豪糸等。被上付二 一日。 癸亥。佐竹藏人。年來雖」列二品門客。心操聊不調。 度度現一奇怪 一之間。今朝蒙狗須色。爲比

八五

吾妻鏡

卷七

文治三年三月

公湖迴李二五 五

### 四月大

御祈禱丹禮:之旨。可:和觸·之趣。彼,如: 藤九郎路長·云云。〇十四日。乙酉。雨降霄鳴。〔政所〕歸籌落:于 向。已及「數度」。然而御平愈之由。宋‧聞之間。及「此傳」云云。〇四日。乙亥。 豫州在所未上聞。 於入今者非三而 院。為長山。走場山。并相變國中寺之供僧等、盡人數動行。是大上法皇倒不豫。王體不一宏。仍得使上下 也。因州隨著之餘。持。参彼經於營中一申一佛法之未」落之地事一試一戲談一云云。〇十七日。戊子。百部大殿若經 ■ 動門因體前司廣元廳之上。馬三疋鄉。屋上并柱多以燒訖。而〔以〕一卷心經安□標上二之處。職雖以焦字形鮮 宮別當法順被人蒙渺想,日。於,上野國金剛寺。可人養,豫州、云云。仍中,子細,之間。彼寺住侶等。各可人抽, 人力之所。劉。須」被上前一神祇佛陀一之由。人人依上計一中之。於一種聞以下神社佛寺。日來被上修一御前轉。而若 中納言。山科澤殿領。有三便宜地。所望云云。 〇二日。癸酉。被、始。行百部大穀岩經轉讀。 轉讀事。一昨日歷二七信日。結讀。仍被上來一宗對於仙洞。今日大和守重弘。帶上之上洛云云。 〇十八日。 一日。壬中。洛幾可、被、建御亭、之由。日來有一沙汰。而當時無可、然地之間。可、給、所之旨。被由立 **劉尚。 粉長夢** 

過一言召使「之由。依」在廳之訴。早可予一尋沙汰「給」之旨。所「被」下」院官「也。仍成「御下文」。副「請文」。 己丑。鉤家人平九郎龍口清鯛。就「領所。居」在美濃爛「之間」。夢、武威。不、隨「國衙下知。對"捍乃資。令人

被造造師卿之許云云。平五盛時率一行之。

識不善の物にてありけり。口の落合以さま。猶奇怪也。家人にてありながら。いかでか君にあしきさまの

見参に入れんとはするぞ。

等濃國內清綱地頭所。未濟爲之先。對『捍國催』之由。依「在廳訴。」重白」 院所」被「仰下」也。就」中口不一落

合。放言を致之旨有」聞。返返不當事歟。自今以後可」隨一國循下知。若猶令一對捍一者。早可」離二散國中。

仰旨如此。仍以執達如一件。

四月十八日

盛時率

平九郎龍口殿

〇十九日。 **庚寅。前大臟卿泰經出仕事。 可,有一勃許一之趣。 去月六日** 院官所、今三到來一也。而此事度度被三

何下,之上。二品御鬱憤斬欲,令、休之間。可,被、免,歸京,之由。內內雖,被,申,之。又有,豫儀。於、昵近泰公

吾斐鏡 卷七 文治三年四月

八七

營。被「密附」之間。村本事。於「海慢」有二軸取等。而御家人少少爐二萬國,依」有二成」妨事。勸進聖人重源取二 事,者。若不一可一有二 物語,之旨。所,被,申也。〇廿三日。田午。 周防國者。 去年四月五日。 爲,東大寺造

在風等队。訴问 公家,之間。被,下,其解狀於陽東。所,被,葬,仰子細,也。

| 重瀬中上候。御村本の事。いそぎさた仕り候べきよしぞんじ [候] て。まかりくだり候ところに。なをな

を武士のいうぜきとどまり候はずっ

內藤九郎盛經。 

**候」しあひだ。御村木引夫めし候に。さらに承引せず。あるひは山野の狩つかまつり候に。またく院宣に** なりがたく候者也。かねては個人をかりあつめて。城郭をかまへて。わたくしのそまづくりをはじめ「て り候暴。わたくしに制止をくはへ候に。さらにもちいず候。かやうの事しづまり候はずば。この御大事 しとり候罪。人夫食料にたのみてまかりくだり候あひだ。かやうに狼藉いでき候て。よろづ相違つかまつ これらがおのおの。かまくらより地頭になり候て。所所におさめをきて候米百八十六石。そのゆへなくを

はばかり候はす。如」此の事により候て。諸事事ゆかず候へば。恐の爲に急申候出。委在廳解に申候よし。

周防國在廳官人等

言上二箇條

爲一得善末武地頭:筑前太郎(家重)令」橫『行都乃一郡。打『開官庫。押』取所納米。狩獵爲之宗。 點"寄公

民。媚:城郭。任:自由。押"妨勸農」事。

廳窮民等。運一無二之忠。勵」隨分之奔走。引,營未曾有大物一之處。云、不」顧別納。云、新立庄庄之加納。 廢。土民如,無。在廳官人已下。天亡之輩。不,可,除計。然間。被,寄,進東大寺造寺料,之後。留,跡。在 右護家事情。當國自、本狹少之上。庄庄互多之間。敢無。隨國衙,之地。而天下之騷動以後。願作田昌荒

寄·事於左右。敦無序隨一催促役,之地。動以:喧嘩·訴訟爲、基。一切無·結緣之思。 鱖無序隨 國官·考。就,中教犯同

下文二許云云。而寄二事於武勇。彼兩保令二那領一之上。御柱引食料令二割置一乃米四十餘石。打二開官庫。今二下文二許云云。而寄二事於武勇。彼兩保令二那領一之上。御柱引食料令二割置一乃米四十餘石。打二開官庫。今二 謂。得善未武。者。非、指庄號之地。又無、國免別納御下文。只為一地頭職,可、致一沙汰」之由。鎌倉殿陽、御

吾妻鏡 卷七 文治三年四月

震吹こる 問酌之處。爭無 御教報一乎。與讚。且恁 修體向後,被人召為其身。且被下一別御使。欲、被、停工止自由 警。 永以忘畢。 誠天魔嶂之至。何事渦。之哉。仍國中之庄庄使、補一國免地頭沙汰人等。 聞。習之。 頸獅 · 梟 此公物。宛:食物。而服:行濡惡。何况居住在甚害生國侍尊之令,服:社家中。而不,令,勤:社公役。造寺之 題。然直置勇之間。雖,探,置大物。引川者少。未,引出,巨多也。以,何所。可,相,随着代之细造寺,哉。 排版,之上。 農業之最中。 騙罪集人民。 而令、媚. 管候郭。以: 鹿谷釋好, 爲、業更不,恐二 院官。 押.取如,

一得所樂高信。久賀。日前。山阜。號、地頭。打造開官庫。抑電取所納米。如「保司。張『行雜事。不」隨三國

何

副進證文等。

右件所所者。非,指庄號之地。有,限國保。勿論之公領也。而天下騷動以後。云,領主,者。地頭依,令,罕 長非、指遷上料。非、私相料。今、粉・淮宮園他園、之上。適常園狭少所「當園狭少所へ〇行カン」當米也。而 原。落居之程。所、被·改補,也。而寄·審於左右。恣為·地頭威·之間。既爲·造寺之妨。何況作問睦納米者。

**僅割置米。或以國中計代高徵。或以三学言之愚案。背」法所」令三邦領:也。** 而官庫納米之智。以三納所使

事也。只以上一察」萬。尤可」仰「推察」也。被」尋「子細於本所。爲「傍禮向後。」「被」停止止狼藉,且欲」被」 書生。今1撿納。又令1撿封1之事。諸國一同之流例也。而任1自由。恣不上觸1國衙。令1押取1之條。未曾有

糺。返件納米等一矣。

以前二箇條。言上如、件。以解。

文治三年二月日

散位賀陽宿禰弘方

散位土師宿禰弘安

散位管乃朝臣成房

散位土師宿禰國方 散位土師宿禰助遠

散位賀陽宿禰重俊

散位土師宿禰弘正

吾妻鏡 卷七 文治三年四月

散位大原宿嗣清康 寶

散位中原初臣 (在本)

散位日置宿河高元

檀介大江朝臣

龍介多多良宿。(花菜)

〇十九日。丙中。三日公卿勅使歸家雅專。伊勢國地頭御家人等。多以對捍之間。 召云在經等法違疑。 禮上下,使子 月

之。仍今日二品覽一後目錄。仰日不法之號。可上被上述一局後價級一之由。及一殿響御沙汰一云云。 件目録云。

文治三年三月卅日

**公卿勅使伊勢國驛家雜事勤否散狀事。合。** 

一勤仕庄

勘覺院飯題庄(松本判官代處置知行)

中村嚴人)

常樂寺庄(山城介久策)

多多利底(四方田五郎弘綱知行)

萩野庄 (一方次官。一方

不一勤仕一庄

達清 生 生 庄 (預所次官親能代官民部大夫飾頭)

豐田庄 (地頭加藤太光員)

池田別府 (同前)

遍法寺領 (廣元)

重安名田(高野冠者)

栗眞庄

窪川庄 (同前)

慈悲山領

(同上)

西風村 同

穗積庄

**灩雲寺領(經俊)** 

(預所式部大夫維度) 小倭田庄 黑田庄 (二位經傻) (預所廣元)

天葬寺 (三位久氣次郎) 河口(兵衛尉基清)

新屋庄 家城庄 (二品近衛局) (地頭常陸六郎)

三箇山 (常陸三郎)

弘清 (佐野太郎忠家

弘拔名

(一河別常)

永平名 (二品字佐美三郎)

武八名(加藤太)

本得末名 (長法寺五郎)

**吉久名**(筵間三郎)

高垣名 (親能)

**糸末名(中村職人)** 新得末名(曾井入道)

卷七 女治三年四月

吾妻館

富田庄 院御何。 工際左衛門尉助經知行

山跡庄 (同前)

長田庄 (光員)

曾顯庄

(刑部丞經俊)

東園 二品製能

丹生山公田 (四方田五郎)

爽英長 多 旧 庄 (光員)

木造譽則(帯官變頭) (輝俊)

松永 (四方田五郎)

潮宏富名(岡部六野太)

楊丸名 安清名 (温谷正郎) (尾前七郎)

福以名 (親能)

儿三

| 未松名(遊谷四郎) | 吉行名(常陸太郎)   | 近津連名(八川太郎)         | 堀頭加納 (同) | 新光吉名(名同)  | 光麎名(同)                     | 永富名(廣元)     | 近富安富(一河別當) | 「光吉得光吉清(同)」 | 岩成庄 (小次郎)   |
|-----------|-------------|--------------------|----------|-----------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 松高名(常陸太郎) | 福延別名 (因幡嗣司) | 題富安富 (次官)          | 位田(光員)   | 安富名(一品房)  | 久<br>ഭ名<br>(<br>泉乃<br>判官代) | 得永名(同)      | 末光安富(一河五郎) | 「帰殖永恒(地平次)」 | 吉光名(庄田太郎家房) |
| 有光名(自山別當) | 石丸名(同上)     | 曾爾 上 返 田 ( 刑 部 丞 ) | 辰吉 (刑部丞) | 山永垣名(伊漢守) | 加垣湊(光員)                    | 永藤名(伊豆目代頻澄) | 加納(光員)     | 高成名(次官)     | 光吉名(編俊)     |

此外一志驛家變。三百前沙。汰-進之

後院簿庄内(莲若村。井後村。平野村。上野村。久吉名。河間村。安樂村。巳上)

已上皆無沙汰二

介大照设光

## 散位大鹿氽重

# 惣大判官代散位 (大應國忠)

#### 五月小

辰〇 謂。可」有一罪科」之由。以上此次。被「何」參州。殊恐當。今度浩營之時。可」問:微力」云云。○十五日。丙 灣守義顯。并緣座衆者。被↓除之由。申」之。○廿日。辛酉。藤原行政。爲□使節□下□向常陸國。 光、感河守。(質賴)。無:沙汰」而參量同關東「之由。有是傳」申二品「之者。仍乍、浴」朝恩。 懈"緩闊役。、太無」 可」被上加了修造了之由。有了其沙汰,而彼時顛倒殿舍。同多比。被「引直」之處。清涼殿東西。六簡開仗。雖上被 太夫行景」(予」時介良庄地頭氣:預所」也)。○十三日。甲寅。 閉院皇居。 去去年七月。 大地震動之時破壞。大 應之。若令三不足一者。引示察庄內乃貢。可…沙m次上渡琳啟上人。於上事可上施一芳志」之由。彼上仰n遣源內民部 五日。丙午。鶴岡神事也。御臺所御參云云。〇八日。已酉。爲三上佐冠者希義主追善。於《致墳墓。被建 一箇於字。以一分良庄垣光名抖灣崎在家、御寄附先訖。而今日又有:沙汰。供料米六十八石。 爲 海年役。 藏 大和守重弘。自三京都:參蓍。上皇御橋事。已令、復、本御。依三此御事。去月三日。被、行三非常赦。但伊

九江

吾漢鏡

卷七

文治三年四月

名主。貞家。押品領網特進地」之旨。御物忌依…訴事中之。爲二廣元泰行。日來有二其沙汰,爲三沙三次一行之。 被一利明」之旨。自一仙洞。被、仰示下之。即被、尊而藏定,之處。在鎌倉既及,多年」之間。不如知後國子綱。 所。被:差過,也。〇十六日。丁卯。字治臟人三郎議定代官。押。領伊勢國濟宮寮-田補田鄉內所處一云云。 可入 可」召進與代一之由。謝。申之,而懷、理訴、者。追可、言上、歎。今臨、辞行之則。武家之輩。押。領件式田、之 上旨(〇者カ)。作、合二 勅定、不、行、武科一者。似、恒、和旨、仍被、收、公義定恩地、云、、。

旨。被一宣下,仍今日有一沙汰,可,被一光催一之由云云。〇八日。戊寅。以一女房上野局,今日被少是、倘染殿别 三日。癸酉。去去年。平氏討滅之時。於長門國海上。續劍紛失。雖上被三瘦求。于上今不一川來。 當,云云。〇十三日。癸未。故左典既御乳母參上。則召,御前、談,往事、令,落淚,給。是平治牢纜之後。自, 御祈禱? 仰一殿島神主宏藝介景弘。以為人。依」可」被上索上之。所」申二與米一也。早可」召言仰西海地頭等一之 京都下門向〔在〕相機關早河庄。而爲一庄內田地七町作人。今二世渡一之由言上。仍永可」領書等後地之旨。 六月小 〇十八日。戊子。於三六條若實。可以始記行放生會之由。有三其沙汰。且可以被上籍三 叡園

被何下云云。

」 云。○十日。 庚寅。伊勢國沒官領事。加藤太光員。隨」令…注"進之,被」補「地頭」之處。 彼輩。於三太神宮

御領。殺·濫行·之由。自·所所·有·其訴·之間。宜·令·停止·之由。今日被·寔下。其狀云。

下伊勢國御領內地頭等

早可下停了止無道狼藉。從一內外宮神主等下知。致是沙汰事。

補一地頭「之輩。尚所所押領。致三神領煩「之山。有一真訴。所行之旨。甚以不當也。自今以後。從三神官之下 之由。依、有主其聞。可、先、神役、之由。度度令、下知、畢。仍神寫官等。擬、致、沙汰、之處。任、光員注文。 右件於□謀叛輩之所領」者。任二光戰。令」補□地頭職許」之處。各致「自由之溫行。或押□領所所」。 或煩三神人

知。可少今少致一神思。 繼雖,地頭。何煩言神人。意言神俊,乎。宜」停止止件狼藉。若於,令三違背,者。慥注,交

名。可言上、之状。如、件。以下。

文治三年六月二十日

〇廿一日。辛卯。因幡前司廣元爲一使節,上洛。關院皇居。可,加,修復,之由。被,中,之。 望中大納言。其事可、預、御學、之旨。日來內內被、中二子二品。此卿爲、廖漆 御知音,也。 仍然,左右。 义帥中納言 紀が

卷七

文治三年六月

著。於,亦可,加一扶持,之由。朝慕被,相,彻意。偏為,對為,惟也云云。 〇十九日。己亥。雖色正光。爲 翻 **鍵.**可.被三型達。上耽有.欺软。隨.素邪之形勢。可: 奏試.之由。被.仰.而元。凡不.限.此帅。於.原真臣.致

智·函於得得,於,明·密行·著。如,當可,智。上子細,之趣。彼,仰。通山城介久飨。在,孙树, 至至。 追。如此部大师家制所從等宅。後"收資好」之間。家制是"進行人等"令"訴申"。仍是"被"是"行其利"也。又正光。

## 北月公太团

〇二日。幸丑。初獨行。來九月。佐」可」有二群行。被」進二共用途。日來所一般,光三點卻家人一也。善信。奉行 炒\*水-推之一3 m 3 ○十八日。丁巳。仁臣臣郎忠信惠。命 豆州三島社。而洪水之間。持 品为。淳 元 妃 波 柳使一上帝。 是不武衛(能伴》。 如公營一和乳母。 佐一可,有一参內。被、趙 賽網百疋一之秋也。 御家人等。 而面 斯·斯。可·動食人。依如有到勢也。則等後兼之沙汰。即於於旅籍·云云。〇四日。然即。雖色里長。爲二 云言。仁三日。王寅。山城守精經歷。自京都一念向。爲五教育化一也。池里相即門後上都中之一云言。如一面

門一之處。道治稷上給。同船男女。皆以入小水底。然而各希有兮存前。忠常妻一人沒都云言。是信力機應者也。

之過一說。可以被人免扇落一之由。就否上申給。被人免之。而本自依人為三近臣。於上今者可以被上與一門近之經。 寶云。貓妻之命。今」歌志常一給云云。若明神納,受其響頭一分令、轉感。志之所、之。爲直女一之山。 自一致雜之音。至一長大之今。領月不上闕。間一嘗社一之處。去正月比。夫質病爲急之時。此女排:與青於彼此 口對一矣。〇十九日。戊午。右武衙消息到來。所入副,進院官一也。是前大陵贈(秦經)。去年被人屋。臺縣與同 在海

被一仰下一之故也。

案經顯事。度度被1仰三一位贈二畢。而御返事趣。不·分明·之間。 第2 御猶強候也。然而近日殊數中。 可以然之

樣。可計仰遣一之由。內內御氣色候也。仍執啓如、件。

七月一日

左中辨

**踏上** 岩兵衛督殿

〇十二日。壬戌。二品。逍北遙海澄1給。故一條次郎忠賴之侍甲斐中四郎秋家。被2召4其之。以「歌舞」爲、業

之者也。於「由比浦」,小您懸之後。入上御岡崎四郎宅,御酒宴之間。秋家聽「舞曲」云云。○廿七日。丙寅。信 

吾要饒 卷七 文治三年七月

北、沢云っ

下信灣國庄園公領沙汰人等所

可戶時職助。成善光寺海營一間土木人夫事

不上數。此事。。早國中不上云、庄園公镇。一味同心與力。於、勸進上人土木、之間。國,田人夫。令上終一其功。 右件寺景廳殊勝伽藍也。草創年舊。堂字融壞。加之、動有三火災之難。聽石之外更無、隱。有情之輩。何

**文治三年七月二十七日** 

若不是如此功之者。不」可」有一所知領掌之儀一之狀。如、件。以下。

〇廿八日。丁卯。善光寺造營間事。今一下,知信濃関御家人一給之上。被一門管園目代一云云。

天然 智云。

ぬ。もとの所知などしらせ給候て。與力せさせ給候べし。このたび。不二率加一の人は。所知をしらざりけとのも団同 善光寺浩樹之間。 國中さらざら。 ざいはず。 人夫をい だして。 力をくはふべきよし。 御下ぶみたび候

りと。おぼしめさん(〇以下国ニ膿リテ加フ吉本同)ずるに候。あなかしこ。あなかしこ。

信濃御川代殿

### 八月大

者。 賞。常國那河西鄉。糟屋西那鄉等。拜"領之」云云。平氏在世之時。依如:彼荷韓。 日來聊難,有「御氣色」。 如 [ [ ] ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] , 如 [ ] ,如 [ ] , 也。早可一動化一者。直實逐以不上能一進率一之間。依一其科。可上被上召引分所領,之旨。被一仰下一五五。〇八日。 者。直實難、從、嚴命」者。重仰云。如、此所役者。守山其身器。被一仰付」事也。全不之分,勝劣。就上中的立役 寶。含 鬱寶,申云。御家人者。皆傍輩也。而射手者騎馬。的立伐人者步行也。既似,分,勝劣。 〇一日。已已。自:今日。至:來十五日。可,專:放生會;之旨。兼日被,觸;仰關東庄園等之族。(與团)鎌倉中 行放生會「被」元,催洗鏑馬射手并的立等役。其人數。以一龍谷二郎直實。可」立二上手的「之由。被」仰之處。直 所詮於二神宮等事,者。一向可」被,優恕,之由。被,思食定,云云。○四日。王申。今年於,鶴岡。依,可,被,始世 并近近海濱河海事。重被上迴二雜色等。行政。俊雜。奉記行之。〇三日。辛未。筑前國。筥崎宮宮司親重被公行上 非三下職。且新日吉社祭御幸之時。召云本所衆。被立立流鏑馬的。畢。思三其濫觴說。猶越三射手之所役一 於如此事

吾妻鏡

卷七

文治三年七月、八月

丙子。縄原平三景時。原宗四郎行能。抑。傾於最勝。尊勝等寺領之由。有三寺家師之旨。彼 何下,之間。就是

彼,勢南人。各間,随狀。以之可,被,付殿事,云云。

平景時謹陳申 o

**登勝寺御領。美作門林野英多保事。** 

動一候也。於一代官改補條一者。不」可」及一寺家訴。其故者。先例與候御年實辨事。不」對一傳記一者。不」可」 為,訴欺。只為,令,停,止景時沙汰。如,此候歟。于細度應言上畢。仍不,能三憂網陳狀。譴瞋申。 右下給候之折紙。讚以令一拜見:候靠。先度被一仰下一之刻。子綱言上畢。御年貢以下雜事。任 先例。令三辨

文治三年八月五日

景時

惟宗。 行能。 護解。

最勝寺訴申。若狭國今軍保。背: 院官拜鎌倉殿御下文旨。〔企〕押領由事。

右九郎判官道佩之時。自「東國」。武士上洛之日。行館。相"具北條時政之手,上洛肆。而爲"兵粮米, 无給所。宛 體,代官。不,可,致沙汰,之由。自,鎌倉殿。依,被,仰下。不,置,代官。體,下本國,畢。況於,今軍保,者。

無可,知行,之由緒。又自,鎌倉殿。非,原給之所。何以令、致,抑領,乎。但魏,行能代官。無,去文、者。稱, 不」可」用之由。度度背。院官持鎌倉殿御下文」之間。依,院官、資、御勘齊。因」之且収,不常之名。

不上少。然者於時號一行能代官,之輩。者。早被山摵取。可之被之處,罪也。全非一行能結構。仍謹解。

## 文治三年八月八日

**宗**約

京。連連交上城南寺流鏑馬以下射響上訖。 田。參河守節賴。武藏守義信。信濃守遠光。遠江守護定。駿河守廣綱。小山兵衛尉朝政。千葉介常胤。三浦 太略隔覆有:此事。差:勇士等。殊可:繁衛給:之由。有:天氣:云云○一十五日。癸未。鶴岡放生會也。一品鄉 章早篇、之莫、不、治、魂。就、中。去年十二月三日。强盜推,参太皇太后宮。殺而害大夫進仲賢以下男女。以來。 酸。重患。義澄以下御家人。群參云云。 〇十二日。庚辰。右武衛能保消息到來。當時京中强盜亂,入所處。 介囊燈。八田右衛門尉知家。足立右馬允遠元等扈從。有三流鏑馬。射手五騎。各先漢「馬場」。次各射訖。皆其 〇九日。丁丑。 其後有三珍事。師方大夫盛澄者。洗鏑馬之靈鎬。依、慣,傳秀鄉蘭臣祕決,也。榮歸、平家。多年在其後有三珍事。 灣岳宮中珠以繙除。今日造」馬場「結」將。 仍一品監監給。 若宮別當法眼被「參會。常胤。 剔 仍参向關東事。頗延引之間。一品有一御氣色。日來爲一囚人一也。

而被,斷罪,者。流鏑馬一流。永可,凌廢,間。腎虚思食 煩。 涉,何月,之處。後 射流鏑馬之由。盛澄申、碩狀。召。賜御經第一惡馬。感澄欲、令、精、之刻。 澄。承,之。旣雖,思言切生涯之運。心中奉,所念漂方大明神。拜,還瑞難之砌。可,仕,雲神,者。只今些,操 馬。於一的前一必聽一子右方一也云云。則出一一的前。客三子右方。 處澄寫三年經達者。押直兮射之。始終無一相 體「給者。然後。鰈於平;捻廻、天射」之。五寸串皆射"切之。觀者莫」不」感。一品繟氣色又快然。忽被」仰二 次以小土器。挟二于五寸之串。三被,立,之。隆澄。亦悉射鼎。次司,射,件三箇串,之由。重被,仰出。盛 御厩舍人密密告-盛澄一云。 此御 今日假被心召"出之。被心仰声可以

**厚免」云云。今日流鏑馬。** 

一

射手 長江太郎義最。 的立。 野三刑部丞 盛嗣。

一番

射手 伊津五郎信光。 的立。 河匃七郎政輯。

三

射手 下河邊庄司行平。 的立。 勅使河原三郎有直。

四番

射手 小山千法師丸。 的立。 淺刻小三郎行光。 成相团

五番

射手 三浦平六義村。 的立。 横地太郎長薫。

庄 司 行 平。 〇十九日。丁亥。洛中狼藉事。連連被上下,院官上之間。且鄰門子細。且爲上相,鎭之,千葉介常胤。下河邊 可二上洛二之旨。 被一仰付一說。 各申·預狀·之間。 今日被少召三御前。有三御餞別之儀。又賜三御馬。

承,條條仰,云云。

御消息

洛中群浴蜂起。丼散在武士狼藉事。度度被一仰下一候之趣。殊驚歎思給候。時政下向之時。東國武士少少差 置候訖o 其外も。 或爲一兵粮米沙汰。或爲一大番動化。 武士等在京事多候歟。彼輩不」鎭 一狼藉。還 疫二計

略。若如,此事をもや企候覽。人口難,察候。然者偏可,為,賴朝耻辱,候。當時親能。廣元。

雕。在京候。元

## 吾妻鏡 卷七 女治三年八月

自非一武。器一候。只開院嚴修造事。政治法一候計也。如「此事。全不」可「爲一後等不體」候號。仍常胤。行 平を差進候。於「夏城」有勢皆能。之〔上〕相、題、勇上候也。自餘事は。知候はず。於「武士等中狼戀」は。 此相人,称"可言和鎮」候。見、惡哉。 計進候。 能作可 (被) 仰付 )候。條條 [編]以 別紙 言上候。 其此趣可是

今: 瘦找得一給。候。 柳柳。 恐恐語言。

八月十九日

進上 特中納言改

文依,獨放土佐冠者(希護)追誓。可,勝麻猷上人,之山。 先日被,仰事。 殊可,存,其旨,之而。 [學] 論文: 云 x° 作马升腹著。仰 和雁次。微 的 脉之。入于腹者。分 於何候此士师。其中酌 化马場御的 乏賑者。各 〇廿日。戊子。艮部大夫行景仲者。自二土佐國二孫者。以二号百興。幷為爲十物以下,積二一艘結。進二上之二 **以三頭。所謂下河灣庄司行平。和田小太郎義懿。佐野太郎茲嗣。三清十郎續述。稱毛三郎賈苠。蔣谷四郎** 始。行放年前上之起。見動離人中。關訊目示。有一後上號之者等: 5 % 〇十六月。甲午。可、今日過江早歲足 重棚。那得文船近清以下也。自廿五日。癸巳。因情而司顺元使者。自《京都》卷署。忠十五日。於「头框署宮。

修造稻荷社之由。爲一權一實門(經房)。泰。被「仰下」。所」被「夢」重任之功」也。稻荷。祇園南社破禦之間。

曾村一成功。可入被入終。修治之功。〇廿七日。乙未。下河過庄司行平。爲三使節一上洛。又重被上中·京都·條條。

精経的の

洛中案內者所爲默。若又畿內近國武士歟。兩篇館館可」有「翻轉」耿奪。

於河內國。號圖東家人。及一審取狼籍山。所一合一風聞也。全顧問。無一申付旨。可工有一御韓一事。

北面人人任。廷尉事。

此事。近年諸人望也。先先不」輕事駁。能能響.其仁。可」被: 輔補一事。

豆岐判官下向事。

同: 意義經行家等·者也。隨而無·別仰。此上可: 進上: 賦事。

舉行人人子孫事。

先先有,功之人子孫沈輪(〇輪ノ行)。君御不覺也。殊可,被,進、公庭,事。

吾妻鏡 卷七 文治三年八月

7 西八條地事。

爲 沒官領。雖,光,賜之。可,有 公用,之由。內內承舉。早可,在,翻定,事。

一所所地頭號事。

下既而而含,字細,罪。芳於;不,拘,賴刺成敗,瞿事。隋,被,仰下。可,加,治罰,事。

右條條。存: 公平。所。令:言上:也。

文治三年八月廿七日

疑胎;之旨。風聞之間。爲。令、尊沙汰」也。令、御使行平先以進發;訖。可、同道」之處。常胤違例之間。 之許一云云。〇卅日。丁酉。千葉介常胤。爲三使節一上洛。是洛中狼繞事。爲三闢東御家人等所爲二歎之由。有二 〇十八日。丙申。開院選幸新樂屋襲覆。幷御誦經帳覆以下十月中可上染。進仙洞之由。被一仰。淡漠標守親能

#### 九月小

及一今日云云。

四日。壬寅。秀衡入道。扶。持前伊豫守。發。反道。之由。二品令、訴申、給之間。去比被、下、願御下文於陸

奧國一舉。其時。關東同被上遣一雜色一之處。今日歸參。於「秀衡」謝是中然,異心一之由。而如:雜色中一者。旣有二 用意事:歟云云。 於外。未、有一此事。仍今日迎上重陽。一品封御臺所渡。御彼所。義澄遠元以下宿老類。候。御共。 仍彼雜色重被、差→進京都。爲、令、言→上奧州形勢」也。○九日。丁未。比企尼家南庭自菊開 御酒

宴。及一終日。 剩 献 御贈物 云云。○十三日。辛亥。攝津國在廳以下。幷御室御領問事。被 定 其法。 今日

爲,北條嚴 奉。可,得,其意,之由。所,被,仰,遣三條左衛門尉之計,也。其狀云。

下: 宣旨:畢者。縱領主難,爲:權門。於:庄公下司等國在聽:者。一向可,爲:御進退:候也。凍就:在廳官 攝津國為一平家追討跡。 無一安塔之輩,云云。 物諸國在廳庄園下司。 惣押領使o 可以爲一御進退一之山。被人

人。被,召,國中庄公下司押領使之住人。可,被,宛。催注文 內裏守護以下關東御役。但在廳者。公家奉公無、懺

H OH O 可」被」止一文書調進外之役,候。兼又以「河邊船人」。名「御家人」。時定面面。成『給下知狀」之事。若實

考不」可」然。速可」被一停止。抑御室御領所。稱一數體之寺官。光-禮御家人役,之由。有:御訴訟。所詮三人

寺官之外。可」止他人妨一之由。被」申一御返事。可」相,存其旨。依」仰執達如」件。

文治三年九月十三日

平

吾窦鏡 俗七 文治三年九月

**論**|也云云。淺景。元來在[編門]云云。〇廿七日。乙丑。畠山二郎重忠。爲[内人]。彼[行]預千薬新介胤正。 之體。隱居歟之由。依,有一御疑貽。有二此儀。又去年河過平太通綱。到一件島一之由。問食之間。殊所一思行企 鏡後守家真。(○貞力)家庭。姓雅船。雖以及三數度。終不」凌三周波。容以今三陽浴」云云。今度。同言意識別一 粉刷,之者。而平宗在世時。薩摩眼住人阿多平確守忠景。依,蒙,動勘。逐,電子彼島,之間。爲,追,討之。這二 写《狗使》,下。向绮西。是天野熊乃漆梨。相共。可、追·討黄海島,之旨。依、含·酸命,也。件島者。古來無。經, 及「蓮物: 乎。 更不」可」有三何納之儀:者。則被」返三下使者,云云。〇十二日。 庚申。所衆信房。(魏]字部宮所。) 以此次。相為網络數。献了韓三十場。是太背面流一云云。仰日。於神社佛寺。寄淮正陶一事。皆所上事一佛 神。也。全不」光,別當中主等之相愿。如,然物表。難。與件辈,之條。中心之所,志也。然著爲。則一何事。還可」 〇十日。戊午。館野別當法印港增使者。(永禪)滲。著于關東。叙法即之後。宋、唐子綱。恐思之由也。 是依代官眞正之對助。太神宮神人長家網訴申故也。代官所行。不如子翻之由。雖湖中之。可,彼如

**条所領四箇所」云 ≒○** 

八月廿二日。今」遂御訖。然而所,調置,之貢物。不」可,默止。所,運,沒京都,給,之。雜色六人。相言副之。 一日。戊辰。法皇御灌頂御訪用途事。兼日雖、被「仰下。他事計「會」之間。丁」今無「沙汰」於「御入壇」者。去

解文書樣

進上

上品絹百疋 紺絹百切

國絹百疋

藍摺百疋

色革百枚

右進上如い件。

文治三年十月日

〇二日。己巳。二品。令」出二由此浦,給。有二半追物。

**绚岡崎四郎宅。**戲三盃酒。 此間召=出故餘一義忠子息小童。入二見參。 義忠。 弄一命於石橋戰場。 勳功異、他之 重朝。義盛。義連。清重等。爲三射手。選御之次。入T

間。殊憐愍給〔之〕云云。○三日。庚午。付三下河邊庄司千葉介等上洛。洛中群盜以下條條。今三泰聞,給事。 吾妻鏡 卷七 文治三年十月

物答。此狀。 今日到一來子鎌倉一也。又御熊野詣用徐事。被二仰下。不日可令之進一御請文一給一之由

H IKO

院宣云。

去八月十九日。同廿七日等御消息。今月十五日到來。條條專。

群盜丼人人事。 如1 含5 申給。 洛中条内者。 若又畿內之鑒所 [一門] 爲之由。所三〔一向〕 聞食;也。 本自閱東武士所行と 汰,者。何不,被,禁遏,乎由。依,思食。殊可,有三種沙汰,之由。所,被,仰遣,也。就,中實犯之輩。號,武士。 は。全不三風間。又不」仰⊪遣其旨。只近代。使驅沙汰。逐」日廷躬。偏如三鴻毛。在京守護武士。合力致三沙 所,指、尤可,然事也。仍殊可,有一碑沙汰,之由。被,申:獨政,畢。但於,武士。可,合力,事歟。抑公朝所從 威之時。使鹽爾迷成敗,云云。尤可看推察事歟。然而可為一使鹽沙汰,之由。令三計中一給之條。法之 事等〔末〕開食及。如、狀者尤不當事歟。早可、有「蕁沙汰」也。信處至朝等。任「汪尉」事。令」申給之變。

尤有「其謂」事數。但白河鳥称院御時も。源氏平氏等相並為「追補官人」。其外。 又如」此被「召仕」之輩。 依」

間。逐上とも。只可」在三御計。不」及三沙汰 「事也。素公者子孫事。 今三教申」給之旨。 隨喜思食也。且是本旨 ・\*\*\*を 無一他昇進之道。拜任來歟。强非上新儀一歟。知康事。下向之時も。不上奏事由。在國之間も。無一申入一之

一西八條事。

次被一仰出一舉。令三去進一給。雖上爲一倒本意。當時無指獨用。早如上本可下令一知行一給

一所所地頭等事

食現證。依三此事。用心之條。等有三其謂。縱雖」有二御大切事。可以隨」令三計申一給。 給。且隨入申。且不上尋,決是非。爲一令一計沙汰一給。連連所一仰遣」也。然而義顯事。雖一有一說說。未上聞, 顯事も神明冥助にて。 分明に開事や有と思食。 言上如」此事。 隨□理非」可」有」成敗」之様。 度度依」令」中之 不言落居。若殺」散言所所怨。者。神明も擁示護之。諸人も續豫せす。德政とも成て。世上も,彌屬三靜謐。義 後「觸仰」。多依、為「神社佛寺訴訟」。難「默止」之間。細細所「仰遣」也。人愁神祟も積ぬれは。世間も如」此 任,令:成敗,給之上。各可,被,仰下,也。此上。有,申〔上〕事,者。 重可,被,仰遣,歟。旨 何况非一私用。而偏存一 偏限一個用事。非

公平。為如果下。今日計沙汰申一給。不以及以具體一號。自今以後。可以有一個獨歌一也。但供所所訴。納雖上

一門釋寺領據河國谷頭庄事。

非一沒官領內。故信樂朝臣。年來所一知行一也。仍件庄去比雖、被,如"村能保朝臣"。所, 辞申一也。早致一沙汰。

時家年買。無言意。可予通過給

少可一動推計,但態態不、及、被一相轉一事也。御灌頂已被、淤罪。件用途事。於、今者不、及、沙汰、專也。能 思章企一也。仰僧供朱千石。如「前前。今」沙汰進「岭畢。依、然。他仰計略。所、被「仰遣」也。又輕物よ。少 御覺算不上可予上過三今明年一倒之由。旁所口思食」也。依人難上合,期向後。 御年體可上有一個奏諧 | 之由。所二

河((阿カ) 武郡事

御造作連連之間。村木多入。仍難、被、仰。此上不、能」左右一敷(〇吉本別行。從フ可キカ)。以前條條。

院宣如、此。仍執達如、件

私

今朝胤正盡。周難、勸」膳。不三許容。顏色漸變。世上事終思切歟之由。所三見及」也。早可」有三免許,歟云云。一一 伊豫前司義顯緣坐一壁一被上誅。今上憐弄熟遺跡一給之間。於「武藏國河越庄。者。賜-後家尼」之處。名主百姓等。 焦·盧正男不義。逢·耻辱·畢云云。其後起」座。直令」下□向武臟國一云云。○五日。壬申。河越太郎重賴。依三 先可」求。眼代之器量。無其仁一者。不」可、請□其地。重忠。存□清潔。太越一傍人」之由。據百慢意一之處。 品 〇四日。辛末。千葉新介胤正參申云。重忠。被「名鑑」已過「七簡日」也。此間憲意英絕畢。終又無」被言語。 不一箇一所勘一之由。 以三通。中一御返事一候也。彼兩人上浴以後。洛中以外靜識。能能可上被一感仰一之旨候也。而謹言。 14] <u>関傾動給。周以被「厚免」。仍胤正奔歸。相其參上。重忠。著三于里見冠著義成座上。諸傍輩之俗、恩之時著。</u> 期製行幸「事」。 官候外。為一個 來十〔一〕月上旬可,候也。先日所:被,仰候,之轉覆事。出來候者。期自以前令,維給。 就有「風間之說」。 「佛」存知。所申候一也。 無义群盗事。 付常胤行平。雖否」關 御礼 給。爲省紙筆。 向後云上務。云二雜務。一事以上。可從一被尼下知之山。所一被一仰

您七

文治三年十月

衛飛脚暴著。去月十九日。齋 宮群行也。而勢多橋被損之間。爲 在佐木定綱奉行。以 船率 渡 湖游 之處。 事。忽以縣起、擬、及:歌訴。而國司雅長卿。并定綱等。殊可、加二制止。就、中於「定綱事」者。不、被、觸。仰關 定曆寺所司等。相"交難人之中。依」現三狼藉。 定綱郎從。 相從相咎間。 不」圖起「圖觀」及「殺害」。 衆徒問「此 仍有三沙汰。國絹白布等。被、充,惟倒家人,入木千石。可、爲,武藏上總原厕所課,云云。 〇七日。甲戊。右政 東「者。禰難」中、聖斯」之由。雖、被、仰」座主全主僧正。衆徒等。獨不二靜謐「云云。 〇八日。乙亥。下河邊庄 济之間。京中靜謐之由。及二 叡感。尤為「画眉目」之趣。 所如被「感仰」也。 而行平。 九月十一日入浴。 即夜 司行平。千葉介常胤。自一京都, 鬭零。於二 院官等,者。先先付二雜色, 進上畢云云。爰兩人被,召二劉前。上 取之。葬。朋所犯之間。不如相。待常胤。將又不如相觸使聽。任三北條殿之例。例後等首一訖。常題。同十四 每一颗承及群花紫會之所所。今x郎從致:夜行之處。於三聲勝寺邊。行』逢奇恠之者。人數八人。不上殘兮榻T 事。以「御便雅色抖雨人使。不」廻「日時。悉召」之。所「來聚」也。 舞問訖。 面面有 梅申之旨。非、無子細。 日京著。各在洛。雖、不、歷一幾日數。更不、開三狼絲事。 自然無爲。 誠是依二將運之所」令、然歟。 次在京武士 〇六日。癸酉。法皇御年籠可、有:熊野山御夢詣。供米千石。輕物少少。可:沙汰:之由。所、彼、仰也。

之由。雖」有「実沙汰」。關東武士所行とは。全不「風聞」之由。被」載「院官」之間。加「斟酌」不」備,進之。 其狀五十三通。進量上之。其上無所犯實證。不,能,沙汰,事也云云。就,之。件陳狀等。可,付,神中納言,數

令:持參,之由。行平等申」之。此事其理可」然。仍又有三倒感。被上智,營中,云云。○九日。丙子。南都染徒

默。丼大般若經轉體終數等到來。祈請之由也。一品仰信給。仍被過過翻報。其狀云。

南〔壇〕。仍征伐之心。顯催。遂誅"戮平家之凶賊,罪。誠是爲,副敵又寺敵,之所,致也。每思,佛仰,德。廟〔壇〕。仍征伐之心。顯催。遂誅"戮平家之凶賊,罪。誠是爲,副敵又寺敵,之所,致也。每思,佛仰,德信仰

无深。其條令三知及1給數。抑大般若卷數。謹以率、請、之。群讓之至。喜悅令ゝ申候。但追」月捧電賜祭數(○東大寺文書)

之事。有一使者之煩一歟。然者雖、不、給、卷數、有二器誠之至一者。自今以後。可至今一存知、給、之狀。如、件。

# 文治三年十月九日

御判

○十三日。庚辰。依□太神宮神入等訴。被□召□放畠山次郎重忠所領伊勢國沼田御國。被□充□行吉見次郎賴綱。 仍於「重忠」者。雖」召,禁其身。申下不」知「子細」之由。頗有「陳謝」歐之間。厚免已畢。至「常御園」者。賜「 他人,之旨。被如仰,〔神〕宮之上。員部大領家綱所領資材等。任「貪數。可」沙『汰〔付〕本主。雖「向後。於三

吾妻鏡 卷七 文治三年十月

月上旬。可」有: 選幸」之旨承」之。定被一仰一御粉賞一歌之由。 廣元言上間。 勸賞事及一倒沙汰一者。早可上辭之 後邊。可」停。止武士狼藉,之趣。今」下。知山城介久兼,給云云。○廿五日。壬辰。閲院修造事。共功漸成。來

越。仰二盛時。被,造三御書於廣元許,也。其詞云。 乍思悦。再三个一瓣退申一給畢。如」此可一言上一也。 次三、關院殿作事。 云、新齋宮用途。如」此之勤。可」 難一被一仰下。 造作覚などよりは。 動功覚をば可、給事なれば。 御二居一住田舎」之上者。 雰無三便宜」之間。 関院殿依。造營事。御楊賞などの事。若其沙汰出來者。可」令「離申」也。勳功賞。度度可「給」申請倒」之旨。 募。中成功,之由。被一仰下一者。御知行國國。相撲。武藏。 駿河。 伊豆。 信濃。 越後已下六箇國。 重任之

盛時(奉)

因震調司監

事已上。可入爲一別當季嚴阿闍梨沙汰一之由。被一仰下一云云 〇十八日。乙未。爲一關院選幸。樂屋二本帰覆。 〇十六日。癸巳。筑前國被手預。土佐國吾河郡。攝津國山田庄。尾張國日置預。被」奉」寄三左女牛若宮。

歸敬異三他社。 而每月御膳新事。被」充三子常國奧郡。今日令」加二下知「給云 HO HO

政所下ス 常陸 國

奥郡

可。令。早下。行題島每月倒上日析籾佰拾石一事。 二拾团

佐郡東 十四石 多質郡

十二石五斗

佐都西 九石八斗

久慈東 三十六石一斗

久慈西 十四石三斗

那珂西 那珂東 十九石四斗 十三石九斗

右件製。 每年無懈怠。可二下行一之狀如」件。

文治三年十月十九日

吾婆鏡 卷七 文治三年十月

中原

際原

大中臣

注 計 允

前因是守中原

今日秀衡入道於、陸奧國平泉館、李去。日來重病依、急〔待〕。其期以三前伊漢守義顯。 爲一大將軍。可心心國

務之由。令遺言男泰衛以下云云。

鎮守府將軍兼陸與守。從五位上。藤原朝臣秀衡法師。 出務押領使。 基衡男。嘉應二年五月廿五日。任·鎮

守府將軍。叙後五位下。蹇和元年八月十五日。任一陸莫守。同日叙後五位上,

## 十一月大

五日。 壬里。 鎖西守護人天野藤內逹最申云。浴·恩澤·所住人等事。 任·獨下文旨。 去八月十八日。加·施行·

0年。

四郎政義。〇四郎以下四行十一日ノ條カ)千葉四郎胤通等。請之

一疋(黑) 一天の常胤進 一天(黒) 一天の常胤進

一疋(葦毛)
小山兵衛尉朝政進

一疋(鹿毛駮) 宇都宮左衛門尉朝鯛進

餘衆。今二一同一云云。爰行平者弓馬友也。早行向可」奪,問所存。無,異心,者。可三召其足,之旨。被,仰出。 殊怖,畏神宮照鹽,之間。更不」存,怨恨,歟。謀叛條。定爲,僻事,歟。被」遣事使。可」被」聞,食其意一者。自 忠。天性禀」廉直。尤辨「道理。敢不」存「謀計」者也。然者今度御氣色。依「代官所犯之由。令「離伏」畢。其上 勇士。清「御使。可」被上問「子細」」數。將又直可上遣一討手」」歟。兩條可一計申一旨。被上仰一合之。刺光申云。重 不一犯一重科」之處。被一召禁一之條。稱一似,被一弄,捐大功。引,籍武藏國膏谷館。欲、發「反逆」之由風聞。而折 佐木次郎經高爲:御使。相"具之,上洛云云。〇十五日。壬子。去夜梶原平三景時。內內申云。畠山次郎重忠。 〇十日。丁未。佐佐木四郎左衛門尉高綱中云。東大寺棟木。 去年雖、被」轉終不,得,之。 去九月之比於·周防 節一族悉以在國。緯已府台。爭不」被上迴二腎處一乎云云。依之之。今朝召司集朝政。行平。朝光。義澄。義愍等 國袖,探,之。其長十三丈也。是偏依,重源上人信心。釋成就之兆也云云。〇十一日。戊申。 貢馬三疋進發。佐

吾妻鏡

卷七

文治三年十一月

行平。不能,辞山。明曉可,楊、檀玄三。〇廿一日。戊午。行平相。具重忠。自,武陵國,歸珍。重忠屬,及時。 間。維進,起情,是同川山區一鈴之經者。對于舒養、時之領也。於「流也。不,存之僞之事者。然所知意」也。 以前宣信祖。仰武將主之後更無政。而今進。此映也。運之所,縮也。且重忠。本自心與言不可。異之 人態的優等。為一世與計之由。若及「歲名」者。尤可」為「吐燥」、欲」企謀叛一之由風聞者、還可,則用11。但 陳明中經通心,之由。景時云。無三共企者。可。進紀請文,者。而惠云。如,重忠,之勇士者。蔡武威,罪取 曾不。在一仰出此相事。小時令、入給之後。以「親家。即一御劍於行平」。無爲相"其重忠"。爲三天功:之由云云。 陳可·叔 河北山南。山上景時其由二品。付 是非。然 獨旨。則召 重忠。 行平於倒前。 機·惟上維非等一於。 行乎。去十七日。向三新山館。相《獨子細於重忠。而忠太忿。怒之。依《何恨。他]多年勳功。忽可、何 反逆凶 徒,战。且於心也所任者。「小」能作二「左右」二品御腹心。今更無獨疑一致。偏就 過者等口狀 稱,有思 患手,云。費買者不,如,非偽,之由自和。行平文誠心已 [宋]的] 在,公之條。卯可,與,張殿,隸。可 晚。相度為計。權是指遺費以也。至一宋代今。閒而此事。可之點。乘果,者。取[典刀] 欲自禮。行平取[遺

可、怖之間。不上可。倘應也。貴嚴將軍後胤己。行平四代將軍箭孫也。偽宣傳顯。及孫職之條。可。有其

隨一·也。被·誅亡·之後。在:漢州之家。 葉州逐電之刻。 同橫『行所處』之間。 北條殿令ゝ生『虜之』。 所、被·召彼 興時儀。適撰:赒友。行平爲三使節。是無三異儀。爲」令:具參上之御計者。于上時重忠含上笑勸:盃酒。 歡喜相伴 云。○廿五日。壬戌。有二但馬國任人山口太郎家任云著。弓馬達者勇敢士也。 而屬三木曾左馬頭。 篇三近止

被,仰含,云云。被」重三義時,之趣。賭事如」斯云云。○二十八日。乙丑。開院修造物堂事。可三辭申,之旨。 黛 國。可為重任一之由。被如一之許也。仍被下一倒感 院宣。今夕到來。共詞爾。 以被上仰記遣廣元之許一畢。 廣元。 得二其趣。 遮依上辭申。 無二其沙汰一者。來十三日以三遷幸之次。 相摸武藏兩 年二月日御下文也。爲二內舍人筆跡,也五五。優正此御下文。他事不」及二組明沙汰。可」安示绪本職二之旨。直 六條殿御下文。于、今令、帶否。被二轉仰一之間。備。進之。二品。沈二兩手一令、拜見之一給。郭通讀中。保元三 令一安堵,罪。爲、酬、其德。一旦雖、列、門下。於、關東。不、稱一異心。又屬二漢州、之條。人之爲:虛訴,默清。 室 輸上息。 拜 . 領數箇所。 平家執 .. 天下,之時。 悉以牢籠。 左典廐(〇義仲)入洛最初。 壽永二年八月。 適 進一也。仍任三子兩人,由緒。被三尋問,之處。申云。 家任譜代源氏御家人也。 就,中父家脩者。仕,天條廷尉禪

關院修造事。雖以爲二大厦之功。已爲三不日之營。可」有二勸賞一之由思食。內內依」有「聞食之旨。于」今所」

有一部沿灣」也。者

院官如此。仍執達如一件。

十一月十六日

益上 源二位殿

太宰權帥藤原經房奉

## 十二月小

太功,也。○七日。甲戌。梶原平三景時献,震鴨。背輿,腹白。似,雪。自,美濃國,出來云云。景時者。彼國守大 今日小山七郎朝光母(下野大株政光入道後家)。給一下野國寒河都抖網(〇網カ)戸鄉。是難」爲一女姓。依」有二 一日。戊辰。雪隆。雷一聲。被、惟二雪興。一品。欲、歷。寶山岳邊、給之處。依水寶三雷鳴一給。令」留給云云。

謹也。二品殊質概給。是可」謂:古瑞·嫩。**发善信申云。** 

爲一朱鳥元年。彼御宇。平二大友皇子道語,之後。天下靜謐。而姧邪疾,謀之節也。以入爲。侍例。隨而端物多 三月。自一備後國一獻,百姓。又改一朱雀二年。爲一百雄元年。同十五年。自一大和國一進二赤姓,之間。改一年號。 天武天皇御宇二年八月。 帝遷-坐野上宮-給之時。自三鎭西-献三足赤色之雀。仍改元爲-朱雀元年。明年

西國所、當也云云。

〇二日。己巳。被、進三飛脚於京都。行程被、定・七箇日。是來十一日。法皇熊野御念詣之間。依、被、進三砂(〇一日ノ次三出スベキカ)

金,也。其上。御分三筒國之內武士等押"領所之,由。被,仰下,畢。賜,注文。可,加,下知,之旨。所 令:言上:給

云 小小 〇十日。丁丑。橘次爲茂。蒙三免許。爲三北條殿計。賜三富士郡田所職。是又遠茂者。爲三平家方人。檀

給一之。倒蠹所。渡上倒彼宿所。是爲三倒姉妹一之故也。依」之諸人群集。及」晚得一心滅。邪氣云云。〇十八日。 治承四年。率、射三一品。仍日來爲三囚人一云云。 〇十六日。癸未。上總介義兼北方頓病。頗危急。爲三令、訪

所」被」下二五日御教書」也。亦今年所」進貢馬頗異樣。後年殊可」有一動厚一歟。次賈金有二未進一。路次不通之間

乙酉。大夫尉公朝自小京都一参问。依上有二自訴。今二下向一云云。可天守三等成敗一給一數之旨。爲一師中納言 奉

者。別事也。常事凌遲尤倒不審之由。被√載√之云云。 ○廿四日。辛卯。二品幷著公御¬參鶴岡。○廿七日。至

甲午。 明春正月。 可」有二二所御參詣」之間。今日被」差示定供奉人。各可一潔齋」之由。被「仰下。 筑後體守俊

爺。 平五 感時等奉行云 xo

〇吉川本へ祭第六終トス

吾妻鏡 卷七 文治三年十二月

吾妻鏡卷第七

## 文治四年戊申

## 正月大

一日。丁酉。自二去夜二雨零。闽京寥鶴岡一如之例。日中以後屬之霽。大風。 佐野太郎基綱寫堂下宅燒亡。 焰如り

版: 相:副馬五疋; 一品出: 御南面: 總州自持: 參銀作劔: 御酒宴最中。有: 御的始: \*\* 飛。人屋數十字炎。依」爲三鶴岡近所。一品參三宮中一給。諸人競集云云。 ○六日。王寅。上總介養兼。

慰売な

射手

晋

爆谷四郎軍朝 ずた

和田太郎義盛

一番

愛甲三郎季隆

文治四年正月

橋次公成

吾婆鏡

卷八

二二七

路一之由。鎌月雖一被一仰付。今月重被一觸仰。是與州在所。未、聞之間。殊依《令-测二用意》給也。〇廿日。丙 被上始三一所御精進一 〇十八日。甲寅。一所御進薨。近近間。甲斐。伊豆。駿河等國御家人等。可、警衛山 重。馬一疋。請僧口別義物一。主計允行政。添見行之。 〇十六日。壬子。二品。御景鶴圖宮。還御之後。 胡輟人。里見冠者。德河三郎等属從。伊澤五郎。加加美次郎。小山七郎已下隨兵。及三三百騎。爲三浦介義 展。二品立、鎌倉。令」為非許伊豆筥根三鳥社等一給。武州。参州。職州。瀧藏人大夫。上總介。新田殿人。奈 給。自二一所,佐一可」有一邊御一也。 酉刺令一騎著一給。 CH NEW 澄沙汰。構「浮播於相爦河」云云。○廿二日。戊午。比企應內朝宗妻。(御豪所官女號」越後局,)今聽男子平 〇八日。甲午。心經會也。導師。若宮供僧藏塵居。請僧五口。一品出傳。事訖賜。御布施。導師分。被物二 〇十六日。壬戌。早旦。御臺所丼若公御。參鶴圖宮。有一御神樂。其後若公爲三御迎。參「周灩河邊」

### 二月大

處廷尉公朝。自二夫年多:在三鎌倉。近日可三騎洛」之間。得三其意三爲之令三按醫。後訴條條。載三篇目於一紙。可上 一日。戊辰。所所地頭等所領已下事。自「京都」或屬二與緣。或虧:消息。 愁申人人多」之。仍有「其御沙汰」。而

與一公朝一之由云云。彼公朝下向之次。消息等所,有二其沙汰一也。

尚 [書衙] 事書云。

質殿

越後國奧山庄地頭不當事。

修理大夫家

尾張國津島武板垣冠著不上辨「所當」之由事。

右衛門佐御局

信濃國四宮庄地頭不上進,辨年買丼領家得分,由事。

大宮海局

伊勢國志禮石御國字輪田右馬允不當事。宗初

智茂神主

大夫判官搜"求之.由事。

吾妻館 卷八 文治四年二月

治膜跡 卷八 文治四年二月

高端上人。背二官旨。押。預門前,由事。

斯山陰災

但似因若林街園內七町九段妨由事。

「佐佐木太郎方五町四長」

一年六兵后世代町正長

阿保別府壹町」

公朝

何前因完備建言領西是田保地頭種真光事。任三道理。停止為人之妨。如,本縣 印述。欲,至"何行事

關來清全下」可,致,孙汰,法也,善惠於,御定,者。不,能,无右,事也。以,縣絲。介,乃汰,者,世間人宗以,傷,緣 已上所所。尤可,有,得成败,之龌。凡如,此之訴訟者。[自對檢例下之時者。無定右#令成敗,私付緣緣於]

之由。令、存敗。仍今便。無例沙汰一也。

〇四日。庚午。洙淅大仙正公無書杜參署。去月十一日。補1五衛寺(法詩)最勝 成勝 延勝 剛體) 獨當縣[罪

朝恩之至。自愛云云。是年來被」仰,付御所譯事。每度施一驗總。去文治元年。依一獨堂供養讓師一参向時。付一

優喜。可△通√信之由。有□御約篩→云→。仍被√告□申之→云→。○八日。甲戌。廷尉公刺歸洛。諸人莫√不→送□憂 錢物一五一二。○十四日。庚辰。基雨降。還一種岡宮一被人行一問答講,其最中。大風拔人潤。依人之正殿御戸動籍。

頗傾云云。〇十八日。甲申。鎖两字佐宮浩營等。大宮司公房依,有:其答。爲,令,履,之。仰,彼可,嗚進一歟。須

昨日自二鎮西一參著。去年窮多。今三郎從等。渡北貴賀并島,與三形勢」語。今三追補之條。定不」可」有三字訓。但 次東大等修造。殊可」合□力上人」等。兩條被」申□胂中納言一云云。 ○廿一日。丁亥。 天野藤内違景。 去月狀。

家一有法被三臟諫申一之旨。降二伏三韓一者。上古事也。至二末代一者。非人力之所」可」覃。彼島瓊著。日娥太難」 旨。殊結構。然而遠景加二制止一之間。遣三親類等。尤為一精兵一之由戰之。此事兼日風。閉于京都。仍自一執柄 雖相,惟鎮河御家人等。不二一揆,之間。颇以無勢。重可」被」下,御教書」云云。所衆信居。自身可」渡海」之

景(五五。○廿三日。己丑。參河守(○節賴)病惱。陽日令,發。是瘧病五五。自,今日,摺書專光房觀測, 測一其故實。爲曆軍士。定有、煩無、益歟。宜天子。停止一給之由云云。就之暫可之子,猶漢之旨。被人仰言遣遠

令三加持: 云云。〇廿八日。甲午。譬岡宮。被、始: 行臨時祭。二品御出。小山七郎朝光持: 御紅: 著: 御廻廓: 之

後。有一流輸馬:二體(華氏。處禮)射」之。馬長三輪。腹:馬場)遠近御家人。爲、營,動此會。群集云云。〇 廿九日。乙未<sup>2</sup> 右武衛被、中云。與州事。爲、彼、仰、真州泰衛。成、道· 動使官史生國光 院 廳 官景弘等。

### 三月大

來一月。可一下向一云云。

一日。戊戌。 参州。 燒病平愈之間。今日始出仕。 專光勝施: 勃驗: 之由。 依如 湖中一品。有: 御感。 翻被 言上之間。爲、果、公私新疆。於、若宮寶前。可、供、養大般若經。遵師驅變等。 可、從、最時招請一之旨。 加、賞也。〇六日。壬寅。梶原平三景時。依二年來宿顧。日來令三持跋淨侶二書暫為大般芳經一部一訖。是 **電彼繪圖之後。 獨不」可」據「入力」顯之由。 更思食立云云。 此 [相] 事信房禁蝎三大功・之間。今日所」被」** 去年依、鶏、得件形勢。海路次第分、雲上闢之。就覽上是。爲「雞錢」之由。諸人依」奉「飄詞。 所難 思食止。 鑽 遭一御馬於彼坊」云云。○五日。辛弘。所樂信房。去月之比。自 論西 淮 喜狀。貴質并島波事。條條言上。 率。爲關東倒定運,也。仍欲、率。納總岳之間。於三彼宮。可、澄、供養。稱「御旨」可、都語蔣導師科舞童等「之由。 【於】景時·云云。 ○十日。丙午。東大寺重源上人書狀到著。當寺修造事。不」特、該網那合力·著。曾聽 悶酒

聞先畢者。此事未入被「仰下。所詮於「東國分」者。仰「地頭等。可」令」致「沙汰」山。被「仰遣」、〇十四日。 成。尤所、仰、御奉加、也。早可下令、勸、進諸國、給。 衆庶縱雖,無,結緣志。 定素加順,御權威重,與。 且此事奏 庚戌<sub>c</sub>

答:之間。乃資室上手〔之〕由載之。常保者內藏寮。濟物運上地也。成綱固抑留之間。度度被上下二 前廷尉康賴入道捧「黨狀」。是去年拜『領阿波國麻殖保保司職」。仍雖「遣」使者」。地頭野三刑部烝成綱。不」能「許 院官

訖。然者除,件所濟。而康賴可,中分,之旨。被,下,御書,云云。○十五日。辛亥。於,聽問宮道場。〔遂〕行,大 法會。景時宿願大般若經供養也。一品。爲三御結緣上御出。供奉人人刷三威儀。而臨三御出之期。召三武川兵衛

尉有義。可以後,路次御劍,之由。被如中之處。頗避中之間。殊有三御氣色。先年持二小松內府劍。事。已讀,賦治 中、是非、源家耻辱」哉。彼者他門也。是者一門棟梁也。對楊如何者。則召、朝光、賜、御劍。有義。不」能、供

聚。逐電云云。御川行列。

先陣隨兵八人

小山兵衛尉朝政

**葛西三郎清重** 

里見冠者義成

河內五郎義長

千葉次郎師胤

秩父三郎重清

吾妻鏡 卷八 文治四年三月

御後二十人(各布衣) 下河邊庄司行平

工廳左衛門尉跡經

**酸河守** 

豐後守

村上判官代

足立右馬尤 三浦介

後陣隨兵八人

際九郎 梶原刑部烝

佐賞大夫廣

信濃守

門旗修門亮 伊豆守 上總介

新田蔵人 干爽介

安房則官

昌山

京郎 八田右衛門以

同兵衛尉

比企四郎

千葉大夫胤慰

際田四郎忠常 大井次郎實治

小山田三郎電威 伊原源太左衛門尉景季

三浦十郎義連

同平六義村

路次隨兵三十人(各相『具郎等三人こ

千葉五郎 加藤太

八田太郎

澁谷次郎

同藤次

橘次

安房平太 梶原平次 小栗十郎

會我小太郎

深栖四郎 一宮太郎

武藤次 高田源次

小野寺太郎

吉河次郎 狩野五郎

工藤小次郎 佐野太郎 能谷小次郎

中條右馬允

野五郎(〇吉本へ佐野太郎ト前後ス)

成勝寺太郎 小野平七

河勾三郎 山口太郎

夜須七郎 **廣田次郎** 

倒參之後。有一供養儀。

導師護慶房阿闍梨。

大矢中七

高木大夫

**晋妻鏡** 卷八 文治四年三月

三元

(號三伊與: 若宮供僧一和尚) 請僧卅口也。先舞樂。(宮根兒五

東大寺材木。周防國出,植之應。十本引失訖。仍被,宛 | 諮園 | 渚。還可, 賃,傷 稷, 之間。被,宛 | 諸大名 | 渚。柱於 機出之。前少將時家豫候廻廊取之。筑後守俊兼丁 梶原平三景時 豫候, 最中:行事云云。 〇十七日。癸丑。 人。伊豆山兒三人)次供養。專訖鬼、布施,源判官代。大舍人助。藤判官代成、之。導師。別韓銀飄一「自御前 由。今日被,進二一品請文。次付,庄庄。有一被,申條事。先先難,令,申給。未無,元右仰,云至。仍而被,整事 存,結構。可:沙汰進,與之由。雖,有二院官。御家人趣,壽緣,之類。少者與。有,雅遊思,者。大功難,成無之

一陸與白河鎮(元信韶鵬知行。後小松內府領)事。

此所不上於一知行一候。但未上辨一永家。若爲二 院質領:無。可上濟二年買二候職。將又隨:時。可,「相」禁二

倒大事」候與。可」隨,仰候。

一私寄進神社領事。

奉為 朝家御祈禱。所一寄進一也,但濟一大所年貢,者。早可」加一下細一候。

一下野國中泉。中村。鹽谷等庄事。

件所所。雖此不」入二沒官注文,候。爲二坂東之內。自然知行來候。年貢事。地子。(同前)子和

一常陸國村田。田中。下村等庄事。

或完樂壽院鎖。云口云」。或八條院御領。年貢可以為其然何御倉一候哉

由被一官下。東國分事、今日被一施行。大夫屬入道泰一行之。 郷一 集「召聚」。就上中去十五日供家人所役輩。又若宮伊幾阿闍梨義慶。 遣之,云云。○卅一日。丁巳。梶原平三。於「御所」,經營頗盡」美。献「盃酒境飯」,二品。出『御 侍上。諸人群 之間。起日關亂。相互及二双傷。仍彼是搨。進之一云云。而熊野山定申二子細,歟。北程稱」可以被 〇十九日。乙卯。遠江守義定使者參著。於「當國所領。今」下入等引用水「之處。近隣與野山領住民等。相支 此事去十五日宿願。無爲遂行之間。所、申、慶也云云。〇十六日。壬戌。諸國可、奉、造。立四天王像、之 依,請相,具兒童等,參入。 召置。 御河宴及:歌 被巡

## 四月小

被了了其堪能。故波多野右馬允義經嫡男有經。不」耻」臺和」達者也。 一日。 戊辰。 陸摺。 供倒甘苔等。被,進三仙洞,云云。〇三日。已已。鶴岡宮臨時祭。二品御參。流鏑馬。專 仍應一今日清撰。 國施 拔群数。 御感之

吾妻鏡

卷八

文治四年三月、四月

宛文。仍守主旨,無一佛被之佛。可入致心沙汰,之由。被心仰, 重成。 重忠。 重長等,至 至。 宣旨默等。 二品文宛文宛, 是仰,寒淅。 可,搦。 進榜州,之由也。 彼所人。 带,宣旨卢愿御下文等。 今日已多。 著舞倉。 宿文縣事等。 有 官 简年。還有一此慶寶一三 · · · ○九日。 乙亥。 下 · 向獎州 · 之官史生國光。 院聽官景弘等。去月廿二日出京。 於。給二村。(亡父所領賭一至三)。父義經。主治承四年誅戮之後。爲·囚人。所、被、召·預景能,也。經三七

文治四年二月廿一日

言言

出初守順原保局官上。仰了東海東山南道國司科武勇職。被「追」討其身。源護綽及同意奢等。即「入營國」。

以以政治海府。但雖然時一實旨。致、誅叛一事。

物件游繹。 忽圖·強師。 磯北·海峰。然間。 神明維 - 馳・ 別徒攻奔。 例如・宏養七道諸國。 。慥 可 - ※純 - 之

宜下先記。學養輕。無,例,等,身。述:下獎州。對,元日之數府。和二宗時之認命。相,路邊民。欲,

令195戰(至 57) 件府 治 經不。田。從1収隸。自由之結構。武成之所,推也。四。並可1發破1之由。即被5下11年,持行行同語

**繪旨,雖。何以其狀。今欲遠行,哉。軒訴之趣。實而有、餘。加之如,原聞,者,而民部少解蔣敕。并** 

秀衡法師子息泰衝等。與「彼梟惡」。既背「鳳衛」。 **處據陸應出豺之兩州。 追出國衙庄家之使者。 普天之** 

下。寰海之內。何非主土。誰非主民,爭存。違物。可,同,惡鼎,爭。而隱,居以徙。令」巧慧數,荷憶言下。寰海之內。何非主土。誰非主民,爭存。違物。可,同,惡鼎,爭。而隱,居以徙。令何

所行之體。超三殆造意之首。但泰衡等。無一同心儀一者。且召罪進義經身。且當用庄召使。獨不知即章

事可,免天體,哉。不日遣,官軍。共可,致,征伐,也。件蘧衡。早變,零隱之思。宜,抽,勳功之節。縱云三等輩

邊胡。更真意越。

# 嚴人右衛門權佐平祿範(泰)

院廳下陸奥出羽兩國司等。

應任 官旨狀。令三前民部少輔藤基成。并秀衡法師男泰衡等。且召遣義經身。且當事用國司及庄役使等

事。

C 狀。經言上。仍就三後狀。被上下國官旨一旣畢。其成泰衛等。繼如「風聞之說。謬與一狼心之群。勒命是 右源義經持同意輩。【聞】 **恺改**· 新非。 而守由 官下狀。召進義經身。 入...當國。更以三致破舊府。 偽號. 魯時 作義經譚」前答一後 官旨。致 謀叛 之山。 州羽國司鄭 在 温。 跳光 給旨。積惡之餘。天

吾妻鏡 卷八 文治四年四月

聽云葉軒謎叛無,成。而以:敗亡之後。竊捧:「髮府。 通。計眞州 云 w。 誠難,云: 邊民之至愚。 邹可、隋二年,司司,不

新心之論無。哉。加之秀術法師息子等。不√順·責於幽顯。只寄上事於左右。陸奥出羽而國史○○吏カ·務。

柳·摇鳌(〇艘)贼·者。随:其剽勞,須,有·優賞,之联。所,仰如.件。兩國司等。宜、承知。勿·潼失。故下。 自由抑留。道:却使者。結構之極遷涉:疑慮。審若實者。被、處「謀叛之同罪。令言官軍」以征伐。體與資。

文治四年二月十六日

主典代織部正大江朝臣

別常左大臣際原

右大臣意原

大納言源朝臣

大納言彙右近衛大將藤原朝臣

權大納言應原朝臣

權大納言際原朝臣

植大納言應原明臣

判官代河內守藤原期臣

民部少輔策和泉守藤原朝臣

散位藤原朝臣 左近衛權少將際原朝臣

紀伊守藤原朝臣

土佐守藤原朝臣

權大納言兼陸奧出羽安察使藤原朝臣中

・言際原制臣

權中納言兼右衛門督藤原朝臣

龍中納言藤原朝臣

木工頭藤原朝臣

左少 將 辨際原朝臣

◇ 談左大辨兼丹波權守平朝權中納言藤原朝臣 臣

右京大夫兼因幡權守藤原朝臣

內藏頭藤原朝臣

丹波守藤原朝臣後 修理大夫藤原朝臣

〇十日。

丙子。去元曆二年五月廿

日。

所、被二流罪一之平氏緣坐內。

前法印大僧都良弘。

被 遭

一阿波國

右少辨藤原朝臣 樹解由次官平朝臣

防鴨河使左衛門權佐 右衛門權佐藤原朝 平朝臣

權中納言兼大宰權師藤原朝 權中納言源朝臣 臣

參議備前守藤原朝臣

參議左兵衛督藤原朝臣

宮內卿際原朝臣

修理右宮城使右中辨平朝臣 右近衛權少將播磨守藤原朝臣

修理權大夫際原朝臣

訖。 而去三月卅日。被一召返 之由。 親能申」之。〇十二日。戊寅。院宣等到來。 或自」是被」申二 物答。 或始

吾妻鏡 卷八 文治四年四月

**6** 仰下,條條事也。

院宣云。

今月十七日御消息。同业六日到來。委 泰問候畢。造東大寺材木引失事。雖」可一被一支,觀該國庄園公

田。以「他事」合「推纏」御之職。而面對悍。中中島「嗣如之茲」歎。仍令」宛「健諮阅大名等」給者。定終」

不日之功,數。且又聯進上人依。令三計申。被三道一仰其旨,畢。然而今令,申給趣。非二無,其謂。且經,聽

定。且被,仰雪含上人。重可,被,仰遭,之由。 御氣色所、候也。仍執達如。件。

三月廿八日

太宰權帥廣經房(奉)

軍四日の

具弘事。御返事同以到來。令。申給之言聞食罪。可」有:計御沙汰;也。先日注:赤紙。[可]令」申給候。

下野國仲村。仲泉。鹽屋三箇所事。前獨政家。所、被進之折紙如、此。爲後家領「五五。任」申釈。早

器言 可予予教工其沙汰、給土也。一日所一歲一仰遭一之給用庄事。 法金刚院领。 異、他之上。 能露法師。有三田、歌士屋 「停鎮。殊令:歌申:之旨。糸惜思其之間。 照所,被, 仰遺」也。 不, 准, 他所。被, 此, 珈頭。 可, 爲, 御

私申。

諸興庄庄地頭事。御消息之旨。內內申入候畢。此事如」此被「仰遣」マホシク。雖「思食」。且成「御憚」。

且令」存給之樣あるらんとて。御繪漢之處。今令」申給之旨。尤以神妙。萬人悅漢者。天下モ定復、舊侯

返返悅思食之由所、候也。仍所達。稱教書、獻侯、也。以《此旨》,可、有:御沙汰,候歟。返返悅思食之由所、候也。仍所達。稱教書所書名同也。

院宣云。

諸國庄園地頭等。國者。令」隨一字吏。庄者可」隨三領家一之由。或成是進下文。或可」加二下知一之旨。再

愁歎°神〔社〕佛寺 鎭 抱:訴訟°兆民之歎。猶爲·天賣。何況於·佛神·乎。神領者。恐·神事之違 三令」中給罪。然而自所所。如」令」中」訴者。只以上云」補「地頭。偏如」抑"領庄家。 **貴隨上下。**徒疲二

例。 寒歲俗出來歟。寺領者。悲:佛事之陵遲。難上謝三罪業,與。倩 思:天下之擾亂。豈非:地頭之濫妨,

乎。被上散一聚庶之愁一者。定爲三落居之基一歟。但地頭之中。依三其性之好惡。有三其勤之輕重一云云。然

者能尋一搜子細。隨三其勤否。改是易無上勤者。抽一賞有上勤輩一者。偏恣一對謀。盡上表一勤節。〔哉〕一向於

吾妻鏡 卷八 文治四年四月

不」用「領家」之號《者。〔九〕可」被」處「罪科」也。象又去去年已後。庄庄年貢已下。領家得分等。委尊 者。以前人愁。可」爲」先也。存一此旨。殊令」致三沙汰一給者。四海靜謐。萬民歸、仁歎者。 中。近會天經地妖。連連有二奏聞。是則人愁重聽之故歟。妖不、勝、德。不」可」如三德政。謂。德政 雖爲一家人不常。已如二一身不常。所、積。尤有二其恐,事歟。難、去思貪餘。如、此所、被一仰遣,也。就、 進2宋、隋三共濟否。可、被如三宣嗣、數。这5年召五取領家返抄。且令一淮豐。且可令5付永家、給一款。

此。仍執達如、件。

三月廿八日

大宰權帥麖經房(奉)

語上 源一位股

之故也。被,進三御書,上。得,意可,然之樣。可,被三何奏,之由。被,遣,獨文於右武衛,云,云。〇廿二日。戊子。 於,長講堂,老災。本尊等,取。出之,呂云。〇廿一日。丁亥。鎌田新藤次爲,使者,上洛。六條殿火事。殊豫田給飲、長講堂,老災。本尊等,取。出之,呂云。〇廿一日。丁亥。鎌田新藤次爲,使者,上洛。六條殿火事。殊豫田給 入, 夜倒蒙听御方女房。(鱧:千手前。)於「御前」絕入。 則蘇生。日來無指病」云云。及, 瞻依, 仰。出, 皇亭1 〇廿日。丙戌。四風。親能飛脚自京都,參著。 去十三日。六條殿燒亡云云。實藏。井御倉。雖,置,災。

日武武云帝此日。 積。若爲一發病之因 便。人人所、惜也。前左三位中將重衡參向之時。不慮相關。彼上洛之後。戀『慕之』,朝夕不ゝ休。憶念之所、 〇十三日。己丑。於「御持佛堂」。被」始,行法華經講讀。唱導 [師] 倒臺所倒祖母之忌日也。 ○廿五日。 辛卯。今曉千手前卒去。(年廿四)。其、惟。 大鱶 一數之由。人疑之云云。 阿闍梨義塵也。是可以爲一每月十三

#### 五月小

可上被。加判。但雖《再三〔可〕訴。申之。於:關東國。不」可」成:自由勘發:之由。被」仰云云。今日被」定云。 理者依」爲「靈臣。不」限「件庄」。可」止「地頭」之旨。被」下:「給旨」之間。關東爭被「泥申」哉。執行限代事者。 實限代。成为之間。召員寬返狀,雖下賜。猶以不三靜謐。企一濫行」之越。訴申云云。仍彼是有,沙汰。大 近江國領所者。去比被人付一非違別常家領一訖。就三此大功。可一返給一歟之由言上。次鐘西庄者。成膝寺執行書 御使等渡、青賀井島。遂、合戰。彼所已歸降之由。所、言上、也。而宇郡宮所梁信房。殊施、勳功、云云。爰信房 等。致了寧畢之由。武藏下野兩國御家人等。掌狀。今日付後雜,獻覽云云。○十七日。壬子。遠景已下 日。丙申。酉剋。乾方成、響。是若凍打默。非一需聽。恒聞不、及云云。○四日。己亥。奧州下向官便雜事 卷八 文治四年四月、五月

可」召『進其身於使廳」之趣。今日被」仰「完編」。此上。可」造「鎌倉中道路」之旨。被 仰 翻家 云 田 丙辰。(C乙卯カ)入田右衞門尉前家邸從。庄司太郎被⊥造□大西夜行番□之嫗。 大田右衞門尉前家邸從。庄司太郎被⊥造□大西夜行番□之嫗。 御歌劇之時御教書不」可以被上戲上御到。可上寫一指郊面到。若故障之時者。可上寫:盛時到一之出云云。 問報之山。 佐令 風聞。 早 〇十日。

## 六月大

[6], 事] 笛鼓叫·云云。 ○四日。戊辰。肝所地頭沙汰之間事。注《條條·令·付·爾中納言·(經房)給之處。衛 返報。今日到著。於二 一日。己丑。於二大類公御方山際前裁。 微,殖,阻。 美女等殖,之。皆唱歌。 又壯士中被,召和由有,能聽,之輩和 勒答之趣·者。 鴛·藏·子綱。 所、副·歐維右中辨定長朝臣奉書·也。

相模四大非店事。

延続寺領也。於, 年買, 者。早可, 進, 寺家。 竹隅田

上總門伊陽正書。

金川門院領也。於一年貢,者。早可,進,納寺家

此外。不」進三年貢「之寺。〔家〕所「庄進」也。仍相關也?

同領常陸國中郡庄。

以上兩庄。年貫注文遣之。此外。不進二年貫之所所。寺家。所注進一也。

上總國营生庄。

前攝政家領也。年貢注文遣」之。

下野國中泉。中村。鹽谷。

机摸國早河庄事。

已上三簡所。同家領也。年貢可"沙"汰-沒棟櫛〔免〕許;之由。先日申上之時。聞召畢。

八條院領。

信濃國大井庄。

常陸國村田。田中。下村庄。

同國志太庄。

下總國下河邊庄。

吾妻鏡 卷八 文治四年六月

此旨。早可」被一仰含一「維清」候也。

相機國山內庄 同國大岡庄。

駿河國益頭庄。

同國富士神領。 信德國伊賀良庄。」

以上件圧領年貢。或先先注意、或本文書紛失。平家時分。今よ致。自由沙汰・事も候き。又不よ細・圧大

能保朝臣、候きの時政神頭にて。他人沙汰不」可、入之様に関召しかは。言上不、及、沙汰。如、此事。只 小。暗進事も候き。子絅庄家皆存知歟。委獲可」令「計沙汰」。益頭庄事も。彼邊同事と思覚て。被「仰」

可計沙汰一之由。可以被一仰也。

遠江國笠原庄。

震院河方。年貢可二沙汰進一之山。被上下"知地頭一之條。尤神妙。但每事。不法之由聞召。雖,有一他得鎮。

殊兮 相傳·之繪所。只復續庄也。加·推鄉。沙汰宜歟。

播牌阅读時知行所之事。

任一中狀。可」有一個沙汰一也。景時。泰二為 君。有」忠之由聞召き。又在京之時なども。殊有三其忠一殿。

委不一開召及一郎從等之狼藉にても候覽。如」此令」申之間。御本意之由候也。

五箇庄事聞食畢。福田庄。西下郷。大部續。任二申狀。可」有「倒沙汰」(○吉本ハ前女ニ續ク)

備前國字廿鄉事。

委尋搜之條尤神妙。 以此旨。 被少仰三沙汰三墨。(〇吉本以下别行) 俊天工米新。 國國庄庄注文事。可以

給行事辨候。

大內守護事。

賴兼申默。尤不便。他人結番。可」被「守護」」」與「只可」被」中、稱政殿。

一條院御領事。

未被注中一候。追可」遺歟。

早河庄事

未申云石。

吾妻鏡 卷八 文治四年六月

以前條條。以上此鄉。可。被二計遣一之由。御氣色候。恐恐謹言。

五月十二日

• 權 • 右中辨

田次郎。和『管御堂宿直』依、爲「水練者。相』具郎從。浮」波水面二町餘。取『留之。而景時爲」見「御堂邊"。 〇五日。己已。自己去夜。雨降。哺時以後如上覆。雷電影終日不一休止。成刻洪水。 跡長壽院前橋落辈。 而飯

欲之天,之處。 橋已流之間。扣、龍之間。見飯田所爲。今.歸多。申三其由。則召·飯田。賜·御馬,云云。 〇

殊悅思食。件御所被. 立者。如5本長講堂可5候也一有5美沙汰1哉。付御堂傍。墨[御所]。可5有5沙汰1歟。 只作 尊下。去月又被上述「官使」畢。就上之言上歟。然而其身雖」與n反逆。有」限公物難,抑留 i之由。被 i仰出 云 wo 絲等。昨日著一大碗驛。可三召留一致之由。義澄申之之。泰衡。同二意豫州」之間。一品依至令三箇申一給。度度被三 可, 台, 和計, 候。[由] 去卅日。御教書(經居卿奉)所,到來,也。〇十一日。乙亥。泰衛京進貢馬。貢金。桑 九日。癸酉。六條嚴作事。可」抽「營作功」之由。一品。依、予、申給。造營事愁思食立之處。如、此令、中之條。

七日。辛巳。常陛房昌明者。近年自三京都。所」參也。元佳三延曆寺。武勇得三其名1也。 就,中。誅,前備前守 〇十四日。戊寅、帥中納言奉書到來。可、被、下、春近御領乃貢未進注文,也。早可、遂,勘定,之由云 云。 〇十一四日。戊寅、帥中納言奉書到來。可、被、下、春近御領乃貢未進注

之旨。可」給「御書於在京御家人中」之由。 望中。 仍昌明在京之間。如「旅粮所塁」事。 隋 所望 可」給之旨。間 行家;以降。人許」之云云。而强田邊有二領所。不盧得替之間。企「愁訴。欲」上洛。便宜事可」 [加] 三扶持二字來 | 憚囚同

被5申三右武衛1(能保)。其御書下=賜昌明。昌明。潜披5之。乍5順持參申云。此御書。整以申出畢。案5此旨

趣。似」恩如」罰。何非一耻辱一哉。全非一旅粮等望。依三訴申。 上洛之間。只爲三用意:也。有三勇敢譽一之由。

於一被一載之條一者。所」仰也者。于」時倒入與。則令若後雜。書書改之《給。雖」爲」僧勇士也。在京之程。可」被以

召□具宿直之□候。 有兵衛督殿云 云。此事已後。昌明殊快然云 云。 ○十九日。 癸未。 二季彼岸放生會之間。歟 左 以 朝

於東國。 可」被上禁于斷殺生了。其上。如二燒狩毒流之類。向後可二停止一之由。被上定訖。可上被上官一下諸國一之

旨。可以被上經日奏聞:云云。

## 七月小

四日。戊戌。信濃守遠元。鍾愛息女郎愛三聲中,可入爲三若公御介惜一之由。被三定仰一云云。〇十日。甲辰。若 公。(萬壽公。七歲)始令之著「御甲」之給。於「南面」有二其儀,時別。一品出御。江間殿參進。上「御簾」給。 次若公田御。武藏守義信(乳母夫)。比企四郎能員。(乳母兄)率、扶、持之。小 時小山兵衛尉削政。持、參倒

語変鏡

卷八

文治四年六月、七月

國時。欲、被、造進。遠江関所伐事。被、下、倒教聲。今日到來。則彼、付、彼國司義定、云云。後 敬 馬於二品。 里見冠者義成引之。 次於三西侍·有三盃 酬。 二品。 出三御子釣殿西面。(上)母屋御簾。) 貮州所三 足立右馬尤遠元。奉」抱」之。〔次〕甲已下解脫。親家〔給〕。御物具御馬。入「御既納殿等。其後武州獸」御 郎義連。進二御롍。下河邊庄司行平。持二參御弓。佐佐木三郎盛納。獻三御征矢。 八田右衛門尉知家。獻三御馬。 异、之而行。胤叔扶持。又從、後。常胤御甲。 向、南合、立給。 此間梶原源太左衛門尉景季。進二御獻。 三浦十 甲近難一(青地錦)。改一以前御裝束。朝政奉、結二御腰,次千葉介常胤。持非參御甲納權,子息胤正。師常。 所。假由若会卻查事之故也 〇十一日。乙已。六條殿御作事。二品御知行顾役者。爲。觀能率行。以三大工 經營:也。初献運動朝光。二融義村。三献清重也。入衛之後。武州泰三酒看拜生衣一镇。同小袖五領於御蠶 席清頁。付二 [騎] 禮·小笠原驧太郎。千葉五郎。比企驧四郎等。候三御馬左右,三度打-週南庭二下御。今度 (黑體,較。)子息朝重引之。三浦介義澄。畠山次郎重忠。和田太郎義盛等焉;扶棄。小山七郎朝光。暮西三

大條嚴伸作事之間。大條一面、築垣一町門等。可、被三造運一者。 依日 六月廿七日 院倒氣色。執達如此代。

〇十三日。丁未。武藏國平澤寺院主職事。被」付「僧永寛」說。 又師中納言 (經房卿) 索書到來。隱肢守仲

國中。宮內權大輔重賴稱「地頭」。押品領所所」之由云云。仍今日被上申三徑論。

隱較守仲國中。重賴押領事。尤以不便候。以一治息。令」下"知重賴」候罪者。〔献〕隱歧國司仲國中忧。說」

之。 此事自」院被三仰下一て候也。如三聞食」ば。濫行不便之由候也。然者於「今者。作所所をば。いかで「候

て か可での一知行一給上哉。抑其中村別府事こそ。奉 たりとも不一覧悟一候へ。 何様次第に候也。 仍以執達

如件。

七月十三日

御判

宮內大輔殿

已酉。奉『爲先考御追編。於三勝長壽院。被「勸」修萬燈會。武州拜常胤。遠元等沙『汰之。一品及御臺所等有三 庄幷高運島事。景時代官不、辨·所常·由事。可、令·尋沙汰·考。轉究可、彼、成、御下文·之由云云。〇十五日。 此外美濃國鄉鄉地頭押領事。能盛入道爲保。成季等所」進折紙。幷在廳勘狀。同被」下」之。又美豆物可申。本

吾妻鏡 卷八 文治四年七月

似.無.武特。仍綺豫之處。事已及:黃事。何機可:消進:殺云 16。則被.副進 節。神人聊依被。拼。去十一日。所。被「下」院官」也。此事度度離。被「仰。無」左右,召進之條。傍輩所」思。 御意堂」x x。 〇十七日。辛亥。右流揮號胸參著。去年夏「之」比。御家人藤原宗長。與三石清水神人等。関 院官。

厚兒一者。常法也。然者彼宗長。先體·其罪科。追可」有三左右·事也。隨又雖上非·指觀族。只爲三應從·數· 有異樣一致。 朝家大事。非正等一哉。如神社訴訟。雖如無其理。依敬、神異如他。一旦有二裁許。消徒二 放生會經典了神人等訴申事。法印成清申狀譜之之。此事。去年已神事及「違例」之。於「今年」者。違氣不」可」

且為一公私。宜上縣上地。 强不工可产令一狗【留】申一給一戰者。私返买縣之思。 工工 院御氣色如、此。仍執達如、件。

七月十一日中煎

勘解由次官宗證

進上 右兵衛唇殿

此事候歟之由申」之。此由訴」之歟之由。一品令」咸給云云。 依其繼出來。一品分量。製能許給之處。不。能三委細言上。只去六月。已捧」〔陳〕狀訖。察文献二上之。若 〇十八日。壬戌。式常大夫親能。夢武威。貪二他人領所。抑習乃貢一之間。雖五預二 動問。失三陳聞之由。

院宣二箇條事。

修作二億個**三** 

駿河國蒲原御庄御年貢事。

右件御庄。大外記師尚依 相親 令 訛 (謝团)付一之間。以內儀一令」致一沙汰一之處。 文治元二 [兩] 年

者。今:|究濟|預||返抄|畢。可」被」召示尋彼師尚朝臣||歟。去年分。去四月令||積載。今」解上體畢。||幸召

越後國大面御庄。御年買事。

右件倒庄。文治元二兩年分。運,上領家一(中納言入道)之旨。沙汰人所,申上一之由。若有一御不審一者。

進二雜掌於寺家。可」中二散狀一歟。去年分早米者。進二納領家。後米者。或雖」令三種載。未上承書否。或本

也。

以前兩條。謹言上如、件。親能誠惶誠恐謹言。

文治四年六月十一日

卷八 文治四年七月

吾妻鏡

散位際原朝臣親能

正正

## 八月大

等。次流鏑馬。幸氏。竊寇等射,之。○十七日。废辰。右兵衛督(能保)消息到來。路邊群盜雖起事。 可予中達一給之由。被如一方武衛,至至。〇十五日。戊寅。鶴岡放生會也。一品得參。先法會「乙」舞樂 九日。壬申。台嶺墨膏等同『意豫州』事。前民部少輔悲成丼素衝隱『容同人於亳州』事。 御沙汰頭邏意。 所」據之。勿之內藏卷灣物。關乏之故。可,停于止成制地頭職1之由。所,被,下11 院宣1也。云,彼云」是。二品 未。前廷尉康稱入道亦捧,訴狀。是阿敦國麻靖保事。地頭刑部烝成網募,武威。不,用,保司,之間。恩澤似,無, 等。令三夜討已下惡行之由。〔者〕風聞之間。經,奏聞:畢。仍仰:法印圓良一被,召之處。去四日召,進彼信。 **胎分」者。相=周所所,畢。就」中叡山飯室谷竹林房住侶。 來光房永寶同宿。 號三千光房七郎僧 | 招 | 卒惠徒溴人給了。** 岡崎西郎義可。於「御前」達「對決」。是相撲國波多野本庄北方者。義量黑代相承所領也。而經。在京之際,義實 吃制。雖.今上質。常地頭腹,不」可」相。交領家方,之旨被二仰下,云云。〇廿三日。內改。波多野五郎奉黃。與二 令上一給。被一補一置地頭於諸國一事。等于衛 之由。所,持務文一也云云。又云。藤原宗長。依三石清水之訴。去五日被,下三配流官府。土佐云云。〇廿日。癸 朝廷。爲治國亂也。而抑習公物。不穩便之由。有沙汰。 急逃

官。任三義景意,義實造意。尤不常也。依三共科,百箇日之間。勤=任鶴岡院滕長壽院等之宿直一云云。〇卅日。 生。爭可三競器,乎。是偏義實好曲也云云。義實雌伏。爲之全未來,所言上,也一云云。御成敗云。當所進退。 與「孫子先法師冠者」之由。有「義景先年狀」云云。義景申云。先法師者。義景外孫也。縱雖」詩「讓狀」。外則存 望,申之,歸參之後。義景中云。當所者。保延三年正月十日。祖父筑後權守遠茂讓,與二男義道,云云。皈 癸巳。諸國可」禁二勵殺生二之由。 應元年六月十七日。 襲。義景,之後。無三牢籠,之處。依,何由緒。望申哉。就,之被,召決,之刻。義實中云。 官旨狀到著。是依片二品令1:申請,給4 [之] 也。其狀云。 又嘉 可レ

# 文治四年八月十七日 官旨

就、中流毒燒狩者。 典章所、指。其罪尤重。非 ... 只盡 . 猪鹿之獲。 忽逮 .飛沈之類。 內破 . 佛戒。 外背 .聖記。 殺生之誠。嚴制重疊。隨又去年十二月。殊被上下二 絲綸,畢。而荒樂之輩。動犯,法禁,之由。有,其聞。

嚴人頭右中辨象忠

#### 九月小

宜的工幾七道諮園。永令如為禁遏。

吾妻鏡 卷八 文治四年八月、九月

又勒顧寺領年買濟否事。雖一被上葬二面而。地頭請文等未上整。遲遲之山。同所上彼一由也。 戲、流酒」也。○三日。丙申。宮內大輔重輯不法事。就、被、下二院宣,早可,被「停止」之由。被「仰」遣重輯。 一日。甲午。信濃守遠元息女。爲二官任。始謁。申二品。此名。可、爲、大貳局、之由。被。仰云云。信州。所、

若狭國司中。松永。宮河保地頭宮內大輔重輯不、隨。國命·事。可.令、停. 止非法. 之由。成二下文。令·進

上一候。

在北岭交名。可小令二行進一候也。以二此旨。可不令二申上一給上候。賴朝恐恐臟言。 記録所へも。被、召候て。次、置ば一て。御裁許候者。不常地頭は成し恐て。今上蘭」忠節心一候験。又韓常地 教」を記一所所も候。而領家中にも。地頭〔を〕悪〔て〕乗、勝て。 訴申事も候之由。 承及候也。然者。 頭は。調令」存三公平一候類。尤可」被よ召品前衙一候也。但其ために被よ召候は心輩。若不」令三参上一候題。 右件事。いかにも御定可」有候也。 領家は尋常にて。 地頭不常無:極之所多候。又地頭尋常にて。年貢不」

九月三日

報朝(在「裏判」)

國國。相論候之郡等。今不上調。候也。仍遲遲。尤恐思給候。重以三此旨。可至今三申上一給。候。恐恐謹言。陽 故于 去六月到來候。<br />
御教書中。被<br />
一仰下一候。<br />
金剛門院并蓮華王院領等御年資濟否事。相轉候之處。 地頭等花所

下若狹國松永井宮川保住人。

可戶任一光例。今上動工仕國衙課役一事。

右件所之地頭。宮內大輔軍賴客,事於所職。押=妨國事,由。佐,國僱,。自所 、院所、被二仰下一也。早付三地頭

事之外。於「國衙之課役」者停止止非法之妨。任一先例。可、致一其勤一之狀。如、件以下。

## 文治四年九月三日

二品被、仰而三名仕一之由。今日定任祭一御所。 靈修也。三品偏令,特三一世悉地,給。而城四郎長茂者。爲,平家一族。背,關東,之間。爲,囚人。所,被,領,置 〇十四日。丁未。魯南坊僧都定任。自二與野二參向。是年來給--置倒本尊(變染王像)大將仍同 [于] 景時·也。是又以三定任。爲三師禮。仍以參上之後。有·免許。可、被、召=加御家人、之语。頻執中之間。 (以) 袁爲」上。) 南一座。重忠。北一座景時也。爰長茂滲入諸人付, 目。 景七尺男也。 著, 白水干立鳥帽子。 被,召入僕中。談,世上之雜事,給。 并御願害。 御祈禮 「程」 御家人等。

五九九

吾妻鏡

卷八

文治四年九月

## 临入 文治四年九月

自二行發應中。為 聽摘歌。備:原中於語。自主義內。二品創一語。不一被打一臭非。信任其氏語。顏起而。 以時間主義或一致。我所若二品須那問也云云。長漢稱,不三春知。把上陸即以用以其後定任。不上及三代申一云云。

此是形(不名聲波)者。 實等府曆軍權漢(員應問院弟也)男。出初城介顯護七代齊孫也。經道男政。不,雖三 上古之間。時人感之。將軍一官皆以前。鄉而明。將軍。而以武長。雖是三天道。稱且轉置法經經入

勢。 你年一·見大小卷(文章文句上版)一部。 亦詞三與心倫那。 斯·往生經過與領。然從生而則然館。 年之台二

作成。稱「內的年。依即則告。搜求之處。於「加」據「詩]得之。持「來了家」、以稱令」體三老翁。然然來提了

种加州海於嬰兒。於《前深窓》分:密晋三式。可《爲二日本國主》於《今者。不《可《至主或位一五式。嬰兒者則無茂仙

也。長花鄉邊跡。後刀令之禮之之云云。〇廿一日。甲寅。岡崎四郎義寶。依三祖科。可之師是仕魯岳前御堂等行

直之由。含為。數目個身府。而能質的從。於「苦胃山脈、掃」進山賊主(字王顯求)之間。今日所,變.免 許.也。○廿二日。乙卯。信禮國律師序乃百等。剛念經度依:譯下。向後於,有三比張,者。殊可,有三共沙汰,之

由。被,仰,向,與小德原次郎,之間。令,辨,僧之,仍被,仰,遣其趣於師中納言許,云云。 信州也二流注到完員。今二沙冰進一之山。道斯長清所各中候一也。恐恐地言。

進上 帥中納言殿

追叶。

何御倉に可」被「撿約」候とも。被「定下」候なば。每度以書狀。不」可「申上。 〔候〕只地頭可」令「下知」〔候〕

者也。重恐恐謹言·

### 十月小

四日。 丙寅。 以二右衛門權佐定經案書。被人仰示下之。備前國福岡庄事。今日所、被、進、御請文」也。

先日所"被」仰下,候之備前國福岡庄事。被入入,沒官注文。下賜候畢。而宮法印御房被心分,勒,修讚岐院御

此條條非·別之條事·候樂。而今如¸此被;仰下·候畢。[早] 跨·讀御定。可¸令·左右·候。 御定之上。 雖二

國忌,之由。被「數仰」候之間。以「件庄'。可」爲「被御料」由中候て。無「左右」不」如「子細'。今三

泰進]候罪。

事。何命」及三經宮一候。以三此趣。可云令三披歸一給上候。 賴朝恐惶謹言。

十月四日

和朝 (在 裏判)

吾妻碗 卷八 文治四年九月、十月

進上 沿衛門福賀殿

〇十日。毛申。浮雲所所掩。而作而。即止。 已題。 徐堂 聖 阿彌陀佛房。詣 辨長壽院,禮佛派出之後於

多以有「頓死」云云。 〇十七日。已卯。叡岳照僧中。有「俊章者、年來與「滁州"成「斷念契約"仍今度牢體之 略前減。(年八十四歲) 第有事。則母:當寺供僧良暨沙汰。入,禮友與難淺。以:聽火,鄰云云。凡此間。人應

間。數日令,經濟之。又至計與州之時者。相。率作黨等。治長途。關格之後。企謀叛之由。有其間。

横,小屋,是爲,譬,固宫寺,也。今日有:移徙之儒,而其庭上多秋,砌。各紅葉盛而如,錦。太健,與之由。佚,令, 仍內內傷。被左右。可之召。進其身,之旨。被上即三在京御家人等,言言。〇十日。壬午。景能此問於·楊嗣馬場談。

申,之。二品入。御彼所。若宮別當豪的。御酒宴之間。児童及三延年,云云。〇廿五日。丁亥。可,追討豫州

官旨默察文到著。於三正文一者。官史生可.持 向與州,云云。

文治四年十月十二日 宣旨

前伊豫守瀬義纒。忽排三野心。早出三上都。恣巧「僞言。 游"赴奧州",仍仰三前民部少輔藤原基成。井秀衡子 息素傳等。可,召遣彼義經,之由。被,下; 官旨,先畢。而不,恐皇命。獲述,子綱。晋天之下。豈以可,然

哉。加之。義經常國之中。追出之由。燧有三風聞。漸沒三月緒。 委加 搜索。 定無 其隱

與。

偏與野心。

不日令」召言進其身。 朝威:哉。就,中秦衡。繼:祖跡於四代。施三人威於一國。境內之俗。誰不三隨順。 重仰:彼秦衡等。

其動功。賜。以恩實。若從二凶徒。猶圖二道節一者。遣二官軍。令三征伐。王事際、瞻。敢勿三遠越。其動功。緣 於」有:同意之思,者。定遺二幡、曆之恨,歟。專守二風銜之嚴旨。 不一同最惠之誘引。

藏人右衛門權佐藤原則臣定經

〇廿六日。戊子。去十八日。六條殿上棟云云。 關東分所課動仕之體者。 事終者。 則可三下尚。仍兼日可」申司 (赤)

置其由於泰行職事,之旨。今日被、仰,遭親能許」云云。 十二一月大

云 云。○九日。庚子。|| 品外甥僧任憲參向。未言知食,之問。欲,被言聲仰,之處。 稱: 救祐暲子息之由。 日。王辰。 劉岡宮馬場木。無、風而顛倒。 景能中三子細。 仍二品御參c 有三御覽。仍恭二神馬幣物。解謝給

入北而容殿。 有一麽熟御談。彼祐範者。季範朝臣息。一品御母儀舍弟也。御母儀早世之時。何如三七七忌貴。 仍沿

請證憲法印。爲唱導。 潜源 雪歎佛經? 加之永曆元年。 二品令,下量同伊豆國,之時者。 著三郎從一人。奉上澄」

卷八 文治四年十月、十一月

之。稱月進二便者。件功于一分不二思貧后。而其子爲國於上。可以移記念一之由。大令二戲器一絡云云。 ①本恠異下「以下心 ≒ ≒ 所門」 原本標本歩背トアリ) 今日師中納言來書到來。 腱板守仲國中国形間條條 日。己酉。西風烈敗。雪降。今瞻於一大陸平太景能宅庭。斯第五五。依為。徐吳一以開門一下五五。〇〇 可二轉成敗給一之由云云。〇十一日。 辛亥。 仲國朝臣訴事。 被人赋一倒請文一之上。 所」下。如在唐等一給

也

成一進一上下文一候也。於一前司惟額沙汰中村別府「者。左右只可」有二、執定一候也。以二此旨。可下今一申上一遭 土月廿七日缚歌書。今月十八日到來。譯令:拜見·候舉。隱版守仲國申三簡條事。 是輕弱成敗候您。今x

十一月十六日

給一候、桐柳。恐恐謹言。

輔別

下隱鮫國在廳等c

可量令一大來非字實收外。官內大輔宣標知行所所網術進止一事。

右件所所。依如為一平家質。以三重輔。称。預所職一候罪。而大來字賀牧外。非一平家領、之由。 在隱等歌一響

聚。訴 民司。 在及又依如經一奏問。自 と院 [重斯] 所以被一仰下一也。早彼兩般外。 停止止重船之沙汰。

可」爲國衙進止,之由。如」件以下。

**文**治四年十一月廿三日

下隱陵國花廳資息。

可是早邊二上沿一灣行國司下知事。

右件資忠者。爲三在廳之身。可上專「國務」之處。背「國司之命」。不二上洛。勵難是潛所管理役」之由。依上有一其守

郡。自 上院。所以被三仰下一也。登忠所爲。 越以不當也。 早逢二不日之上洛。可」簿。行國務一之狀。如」件。

以下。

文治四年十一月廿二日

○卅七目。丙辰。景能父景宗墳墓。在「相撲國豐田庄」而群終護來。堋□開城。終□取所」納之重賣等。去畢。

雕道。养之。不之知言其行方。思言此事之给。去比狐缵之由。見田時也至去。人以不思儀云云。

十二月大

語源鏡 卷入 文治四年十一月十二月

之旨。被一仰。右武衛并親能一之間。廖書智之。則應一仰。留三武士殿向一里之由。所,中十上帥殿一也玄云。是依然 无傷死。彼, 紙書數十人也。今日廿九日。[以] 在京士率欲, 令, 變, 向南鄰, 之處。爲, 動御大事。可, 如, 禁制, 〇六日。丁卯。式部大夫親能飛脚。自二京都,參考。去月廿五日。於:東大寺郭內。寺僧與:武家使。圖亂。相

带,之社,真州。今日臺灣。召,入于入田右衛門周宅。賜,哀麟。亦彼御下文。被,披,之。其詞云。 殺是高太人道一事。可一尋沙汰一之由。二品下知給之間。親能遣「使者於南都。欲」等之處。不」相"待其成敗"。 忽此狼情出來云云。〇十一月。壬申。豫州追討亦。被,下三 官旨,之上。相引副 院原御下文。官史生守屋

## 院原下陸奥出羽南國司等。

縣. 形 函便。 渠祖·達越之群謀。 只致·波陳於祚僞。就·中義經等稿結·群凶之餘雄。隱 住·除與之邊境·云云。 右件義經。可. 令·彼其成聚衝等召進一之由。 表春 [系] 被 下二 官旨拜院官一之處。 來衝等不 , 叙 引用 可平任二兩度官旨狀。今日前民部少輔際原為成。持秀衛法師子以泰術等。不日召進演義經二事。

者。維既趙 篇語 | 歟。同意之科。實而有」餘。似任,兩度 官旨。宜」令」召。進彼義經身。若獨字聽不上寶 府 **医脈之極。風間已〔其〕成。泰衡等。引傷。主民。地居。帝土「何强背」風煞。 愚可、與「蜂賊」哉。結構若爲、實** 

旨一者。早造一官軍。可二征伐一之狀。所、仰如一件。兩國司等宜一承知。勿一違失。故下云

**久治四年十一月日** 主典

主典代織部正大江朝臣

別常左大臣藤原

判官代河內守藤原朝臣

右大臣藤原

大納言兼右近衛大將藤原朝臣

接

權大納言藤原閉臣

攝津守際原制臣

權大納言兼右近衛大將藤原朝臣

左近衛權少將際原閉臣

少納言爺侍從藤原朝臣

權大納言際原朝臣

勘解由次官平朝臣

權大納言兼陸奧出羽按察使藤原朝臣

右少辨兼左衛門權佐藤原朝臣權右中辨藤原朝臣

權大納言藤原朝臣

左少辨平朝臣

權中納言藤原朝臣

右中辨際原朝臣

權中納言藤原朝臣(○以下团本八一名宛別行)権中納言兼右衛門督藤原朝臣 右

宛別行) 權中納言源朝臣

權中納言氣大毕權帥藤原朝臣

**窓議**應原朝臣

權中納言際原刺臣

參議右大辨兼丹波權守平朝臣

**吾妻鏡** 卷八 文治四年十二月

·參議左衛門督際原朝臣

**右京大夫

桑内语

相守

康原

明**臣

宮內阿斯原湖區

石近流中等 医一层牙原原期巨

大門完全備中福宁陰原制臣

**作理權大夫應原制臣** 

內級研密原制品

作理大夫際原砌包

造東大學長官左中經院原則臣

**丹後守藤原柳庭** (○原

初回(○原本、一行に一人叉に二人を退るが、一行に一人叉に二人を退るが、一行に一人叉に二人を退るが、

中。蒙到城仰一者。開院拜六條股修造已下。於「事動節。殊神妙云云。凡戰善之渠難」抑。此仰仍陰德之所,致 〇十二日。癸酉。丙析前司匱元使者。自主京都上到來。由云。今月三日。能写為詣。所建體上也。而其精進

由緒之間。注了細遊、狀學。定西被一仰下一頭。爲一被一知是廣元言上之樣。進一後狀態文一之由云二。 www. 15。次廣元細行。周防國為末庄事。女房三條局。指三祈紙。斯第之間。得三肺中約言之泰行。撤上韓三如行

周防风临末庄坦主職事。

自一題以降。爲三一品。雲一卻下知。作島被一體一種主義一之許也。每事字二圧將之例。更無一新儀之姊。被一等 右件庄涛。後國大嶋之最中也。大嶋者。平氏謀反之時。新中納言編·城居住及5旬月1之間。島人皆以同意。

禮,之處。定無法辯,致。但於「別御定」者。不,及「左右」候。早時,董仰。可,進退,候。

〇十六日。丁丑。所、同"意豫州」之山門惡僧俊章事。爲、被、紅、斷之。早可、召進、之旨。被、仰、衆徒之中。彼

御書蔣信書之。 北詞云。

依二兩之姧謎· 爭構ː議德之造意一哉。 自今以後。 被¸擇"退梟惡之衆、者。 定令¸例□良人列惡之名」給歟

水水

〇十七日。戊寅。式部大夫親能男一法師冠者能直。任二左近將監一之由。參『賀營中,是無雙應仁也。依「御

內學。去十月十四日。雖三拜任。此〔之〕問病後二(疲团)相侵。住二和范國大職、支縛。今日始出仕云云。 則

召「御前。〇十八日。已卯。二品令」参「走湯山」給。南山住倡等應次事。今度治」定之一云云。〇十四日。乙召一御前。〇十八日。已卯。二品令」参「走湯山」給。南山住倡等應次事。今度治」定之一云云。〇十四日。乙

事。致丁寧凱之由。殊所、蒙一獨感之仰」也。爲云私眉目,與之旨。一品。太令,喜悅一給云云。 致沙汰一之由也。但其內。 酉。權右中辨親經案書。 幷帥中納言之喜狀等參署。 是造太神宮代夫工米事。 關東御分園國历濟。 早旬、彼 物免所處相交云云。 〇卅日。辛卯。親能申送云 六條殿造營之間。

# 吾妻鏡 卷第八 終

告契鏡 卷入 <u>文治四年十二月</u>



## 文治五年己酉

## 正月小

間。堪能者一人可二立逢」之旨有之仰。修理進季長起之座(著三香水干」)質。踞于行平之後,然而行平更不,進立。 弓始,之由。被,仰出。先召言下河邊庄司行平。行平取,弓箭。進言号与壤。無,左右,蹲。踞于前方。则,衣文。此 二品覽三其氣色。亦召三榛谷四郎重朝。重朝起」座。隔5居于行平與三季長,之中。時行平解,紐。 取5百号,進。 日。壬辰。二品御司參鶴罡八幡宮。三日。甲午。党飯如之例。盃酒數巡之後。今日爲八良辰之故。可之有一御

所南面。有二此儀一云云。

一番 下河邊庄司行平

曾我太郎祐信

立射··訖之。季長不、及、歸··著本座。逐電云云。〇九日。庚子。今日。若君御方弓始也。射手十人。於二小御

二番 小山七郎朝光

和田三郎宗實

吾妻鏡 卷九 文治五年正月

廣澤次部州近

海野小太川市氏

和田小太郎壽盛

等。此事。·而近衛司〔司〕相交。平胡篠差牒。丸緒付牒。不· 分明· 之處。三浦介預囚人武藤小次郎貴師。〈平 叙·正二位 · 晉云云。 〇十九日。 庶成。 若聲俐方。 結構風流。 摸 天臣〔大〕 ᇶ镌。 藤判官辨迎。 爲 看聽。 〇十三日。甲辰。及、晚。冶武衛使者。(小舍人號」荒四郎〇到著。所入被、添進去五日叙位吟書:也。二品令」 習伽吉事也。移向人。即使之故者者。仰日、早所原免也。可、令"沙"从之、者。資報即、教育。調、進之二 氏家人。體物太龍帽方別)彼箭專得一故實一之由。營言。義禮求、次。何「御氣色」日。內內雖一可。名師之。若

#### 二月大

★ 16。(一計四日。乙卯。初來所述」参称第六編書。(一世五日。) 丙辰。若封彻方時竟也。

已及「狗沙汰。以「治療能文。可」被「下、剛一東」「之」山。有。其間「云」は、〇廿一日。癸巳。當機兒童等。依」 十二日。印申。右武衛位著參署。與「流豫州」之族。猶有「所存」飲之由。內內依、被、印」之也。亦大內修清事。

名去夜參考。是為三勤。仕來月三日鶴岳舞樂、山。童形八人。增譯。笃能。譯王。閉房。楠鶴。陀羅尼。闡製。

伊豆石丸等也。於:別常坊。自今日。始調之樂。山城介奉,行之。〇廿二日。甲午。被上襲:御使(維色時澤)

於京師,伊豫守逐電之後。御沙汰次第。頗以寬宥之間。人猶可」事「凶黑,尤可」及「急澳之御沙汰」之趣。被」都與

申之云云。

學州住人藤院泰衡。令、答"隱護顯」之上。與"同叛逆"無,所,疑欺。蒙 御免。欲如 融制事。

賴經卿。同言義義顯言之臣也。可以被言解官追放言之由。先度言上畢。而雖,有言動制之號。于了今在京。讚訴

相始事。

接続大約言(朝方卿)左少將宗長。出雲侍從朝經。出雲日代兵衙尉政綱。前兵衞尉爲孝。此號依\*同言

叢線一之科。可、被、解可却見任一事。

山僧等横三兵具。同三意義顯。事。結構之至。可「有」、御、誠之由。先月言上之間。其旨

雖」有一動答。猶弓箭太刀刀繁。昌山上一之由。有一風聞一事。

脏 上皇御夢想。 平家綠坐流人可」被一召返一事。 如二僧並時實信基等期臣。有二何事一哉。被三召返一條。

吾孁鏡 卷九 女治五年二月

可力有一勒定一事。

學做六條若宮。爲·御所近湯。就二於詞等事。定服籍事相炎xx。殊恐存事。

下,奧州一之官使守唐已上洛。今日這上留于經倉。 仰二人田右衛門尉如家一有二餐職一知二守康申一者。 豫州在所謂 斯。早可1名進1之由。宗衡政1請文官1 [上] H H。仰日。此事宗衡心中胸難1測 > 固同1鷙裘顯1之間。 光日 〇十五日。丁酉。被《道》御使(雅色里裛)楚風州。爲《令》何。崇衡形勢。也。〇十六日。戊戌。 去年所,改, 七郎朝光。在三御前。梶原源太景季。八田太郎朝重。候「御後」帶」線。夜中出御之儀。常如「此。是實直臣也」 大夫昌泰參申云。今夜異星見。爲 靈星 | 歟云 云。二品则自 : 御經所。出 : 御子庭上 : 覽 . 之。三浦十郎義連。小山 支。獨所臨時祭如 M。 二品卻 参廻廊。 佐佐木三郎縣網伎 : 御劍。 ○十八日。 庚子。 觜。及 : 寅觌。 住害小 費: 勒定。不,召,進之。而今爲,近二,旦害。雖,咸,其趣。大略謀言歟。[殆不能信用云云] 〇世七日。己 II 〇卅日。王贞。長門國河武都者。爲三沒官領內一之間。爲「勸堂。雖」即三王肥彌太郎清平。爲「勸造作山坂」。 1. 表一進地頭臘一之由。依.有一動定,可一退出一之由。被,何之處。淺平代官。于,今居住之由。及「遠聞」之間。

前地頭遠平代官可」令॥早退。出郡內一事。

装開,所行之旨。甚以不常也。早可,令,退,出郡內,之狀。如,件。以下。 右件地頭職。可」令「停止」之由。被」成一下 院廳倒下文一之處。遠平代官。于上今淹留。致一濫妨一之由。有二

文治五年二月卅日

又完房。上總。下總等國國。多以有「荒野」。而庶民不二耕作「之間。 更無」公私之益。仍招,居浪人。令」開,發

# 三月大

之。可」備一方貢一之旨。被上仰三其所地頭等一云云。

司、悟默之由。一品被、仰「下」。亦彼年齡。有一御不審。數體雖、候一御前。無一覺悟人。仍被上轉一天夫屋入 續馬(十五騎)相撲(十番)等同被」始」之。 ○五日。丁未。前平大納言(時息贈)去月廿四日未尅。於「能 三日。乙巳。墨。鶴罡法會。被此一行之。巳尅。一品御參宮。別當法眼闡曉。并供僧等。著座。舞樂馬場流 登國配所一導之由。今日達二關東。依」有三智臣之譽。先帝朝。平家在世時。 輔上作諸重。 雖一常時。爲一朝廷。

卷九

文治五年二月、三月

傍。此間被, 赴三塔婆。今日上三宗輪。一品監臨給。 主計允行政。 故 率, 行之。 還倒之後。 被, 蘇去十一日 日 院官。今日到來。是師中納言所勞之間。 于」今及「運引」云云。 ○十三日。 乙卯。快晴。稱居入橋宮之 之旨。被,仰下,云云。〇十一日。癸丑。大內殿舍門祠啼渠垣等。破壞之間。可,被;修造,之由。去月十七 三騎庄。舟木。精根)如。元被「返付」之處。沙汰人等。以「自者之、融」令「取緒」之由。訴申之即。可「停止」 道一之處。六十二之由申」之云云。〇十日。玉子。片罡次郎常春。依如言意識之聞。雖若如領所等。〇下總國

退之思]候。云:朝家御天事。云 御所中継事。雖 何簡度候。虧別こそ可」動仕:事にて候へば。陽力の及候 仰所顾之諸國。可被到二((致方) 批勤,候也。然著。朝朝知行入籍國之分。注"戰別紙"可下預,該。 右明年正月以前。可1分1修造1之由。頭鄉泰路。拜見給候員。此御時尤可1有1個沙汰1候。任1光例之等家1 二月十七日御教書。三月十一日到來。兩條之仰。雖以承候畢。 大內殿舍門啊廊及築垣事。

無三計略」「候」」」

「飯」、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、では、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、一覧のでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では はん程は。可い令三奔走一候。但諸國逐、日庄園者增加仕候。國領者減少候へば。受領之力も皆被、察候。定

方之公事。隨、堪相營候也。

態野御領播縣國浦上庄事。

畢。其も光以直被「仰下。次令」加三下知一候十、又鎮西三流圧地頭義盛を令」停止一候し次第も。如」此候十。 凡御定之趣。皆以如、此致、沙汰、候者也。以、此旨、可、令、披露、給、候也。賴朝恐惶謹言。 平自一西國一下向之時。 知行仕候キ。 [仍] 又相繼。 遠平沙汰候つれ共。 不」背「御定」之趣。今「沙汰去」候 **縦沒官領にて候とも。別御定をば。等可い令い申三左右一候哉。且長門國阿武御領。平家所領にて候へば。實** 早可、今、停,止量時地頭職一之由。直可、被、仰、下庄家、候也。 其後若令 對捍申,候者。 重可、加、下知、候。 所。枉可、令、偏,止地頭職,之由。修理權大夫奉書。 同群見給候畢。 御評定之趣。不〔可〕」及三左右,候。停 右有人限年貢者。准政全一徵納一之由。雖是了景時代官陳中之旨。動闕一意社役。數思食次第也。彼卻庄一

三月十三日

稻朝 請文

吾妻鏡 卷九 文治五年三月

可一被一即一派世豆國一之由宣下。子息宗長同前。此外事等。條條皆可、有一動裁立。前中納官定其被,申之次。 沟造,之後。早可三谷進,之由。質可,被,仰之旨。自,彼等。態以被中,殿下。又同十二日。前刑部駒詞語別 本。可」等:進震編,之由。數之。而 怯臭。此間寫,御佛事。御·坐天王寺,《去月二十二日御奉》件請文伽· 〇廿日。壬戌。亥剋。右武衛使者禁蓄。被上獻消息。(去月三日狀)去九日,奧州基成鳩原并泰然等訴文到

去月廿二日復消息。今日到來。條條令,申給之趣、委問召畢。 出雲日代右兵衛尉政綱事。 不日可,召上其 除。作消息。早可多了难题一給。可二被見一之故也。彼卿無一左右。書一進 誓款。今一熟露申一之條。以、之可」 哉。更不,思言语,事也。返返警聞食者也。若爲一群事。爲人人尤不便事也。如」此事。被、韓,決賦循。可、宜 身一之由。被如一按察大納言一舉。彼胸申狀、且爲一散三不審。所下遣也一即彼朔詩結之條。依三何申緒一

全,推鎮,歐。於,改綱所行者。事若實者。罪科之至。不,及,左右事以。

篇。劉不忠之聖爭無其沙汰一哉。民鄭剛禪師、出法年被一召禁之處。經》次、令 優免 畢至 云。 去年千光 何經朝臣事。禮文等出來者。不太及三是非一事默。早可之被二即流一也。 息男左少將宗長。 同可之被三解官一也。

七郎沙汰之時。仰一叡山。重被上召之處。去去年召進畢之後。不上知一行方之山。所上申也。然而論可二求進了

之由。可」被」仰也。召出之後。早可」被三配流一也。

流人事。為·攘災·可被·優免·否。一旦雖上與一何含。更無·恩免之儀。今·計申·給之旨。尤有·其謂。學聽

可」有一秒次一乎。惟澄等事。勿論也。前兵衛尉爲等。本自全非之被一召仕一者。今依一令」申給。被上相一尊有兵

管管・之處。 表比已下。「向關東」之由。所」令」申也。仍彼請文遺」之。抑致「磔樣結構」之毀も。仕、君者をば。

成,恐不,申之由。今,申給之條。傾鬱思召者也。雖,爲,塞公者。爲,君存,不忠。爲,世好,凶惡,之變。

也。是依一多年御願。所一思食立一也。然而朝務全不上被上拂。且「中」攝政。且所、聞食一也爲上數一未審。亦或 價恕。可」有二何益一哉。早隨一聞及。可一令」申給。可」有二沙汰一之故也。自二去比。所令」聲上體天王寺一倒

所」被「仰遣」也。奧州賈金事。云「明年御元服料。云「院中御用。旁有「所用等」。而泰衡久以懈怠。尤春杵事(〇吉本別行)

也。平可令三催進一給。且又被一仰一國司一學。

以前條條院官如此。仍執啓如一件。

三月十日

吾要鏡 卷九 文治五年三月

太字標神藤

七九

西仰

失七日陽路。所,練,仰,彻淡寒,候,也。而按察使讚文。進,天王寺。經,蹇覽,候云云。仍子,今遲遲。隱,到 也。此事命、中於河消息。法月廿七日。所「到來候」也。條條事。所辨而,候天王寺」之時。付「後人」候之間。 大條方官。爲三如所近邊一事。今上申給之旨。開食罪。雖三近近。全無三狼藉事。更不上可一令上憚給一之由所,候即

來。所由任也。各所不審申候也。

内内所属。何詩師。可,然之信一人。可,含言計申請,給,著。〇卅日。壬申。ഗ, 白氣經,天。其,北斗鬼兒。長, 在"持之門" 通可 源 不同时 〇十二月。甲子。底所等執行法橋昌寬。為夜節一上洛。被一被消息於師中納言。是泰衛自由請文。聊非二 官旨:之由。依亦被印也。又以三此次。獨層結代時間文。可一團給一之旨。

北丈除云云。

### 四月小

有、相撲。十五番 。 次三線社祭也。流銷馬(十輪)。雞馬(三番)。相撲 (十番) 也。〇十八日。庚寅。北條殿 三日。乙亥。獨岳祭。二品御縁宮。馬塩儀。馬長(十輪)。流編馬(十五輪)。麓馬(三番)。其後於『編解門。

守阿賴。江門殿。新田藏人義兼。千葉介常胤。三浦介護澄。同十郎義連。畠山次郎蓮忠。和田太郎義壽。岡 三男(十五莲)於「御所。被」加三首服。栗網之程。於「西传」有「於儀。武州。殿河守廣綱。遠江守護定。奏河

崎四壑義智。小由田三郎並成。八田右衛門尉知家。足立右馬允遠元。工藤庄司景光。梶原平三景時。土肥次

郎胥平。字往漢三郎結茂署座。(東上)二品出倒。先三献。兀問殿。今」取「御酌」給。千葉小太郎成胤相代

**役上之。次章形依,召被:参進。御前蹲踞。 次三浦十郎義連被,仰\*可, 爲,加冠,之由\*義連顯敬居。 頗有: 跡退** 

之氣。重仰曰。只今上首。多祗候之間。辭退一旦可、然。但先年御。出三浦,之時。故廣常與、義實,諍論。

佐」宥」之無為。其心操之被「感思食」キ。此小童。 御臺所殊憐愍給之間。至三將來,館令」爲三方人,之故。所」

被一計仰一也。此上不」及三字細。小山七郎朝光。八田太郎朝重。取二胎燭一進焉。梶原源太左衛門尉景季。 次兵衛尉景高。持事參繼具。義連候「加冠。名字(時連五郎云云)。今夜加冠伐事。兼日不」被」定之間。思儒

之輩多難、候。當座御計不」能三左右「事歟。○十九日。辛卯。梶原平三景時之在京郎從。爲三鴻脚、到著。持書

改綱。通『義顯』之狀。早可「維覽。。次山上兵其事。可「禁制」之旨。被」仰」座主「事。又討」 奥州「事。被」仰』台合 參帥中納言(經房廟)去八日消息,其趣。賴經順父子。期方廟父子事。 任一申請給之旨。被一沙汰切一學。且彼

音妻鏡 卷九 文治五年四月

攝政以下醫劑。追可是有主動答言之旨。蒙:"陰官"書。又善寬正中式。 去月十九日。 按察大納言并侍從朝經體變 居。同十三日。彼父子及左衛門尉政綱等。殺之解,加見往一云云。〇十一日。癸巳。出雲國目代兵衛尉政綱事。

被,進二院官倒請文。所,被,梁,百華,也云云。

ざらん。きはめたるおそれに候。いまはいかでか。きみをはぢまるらせず候はん。よくよくおはせふくの おおもかこと候は「さら」ん。それにてよろづいたり候題。くにをはもとのごとくさたして。まさつなな られ候て。おもきとがは僕まじきに候。ためのり。下向つからまつりたるよし。らけ給候。ひごろのいき らぬもくだいをめしつかふべきよしの。御定の候はんとおもひ粉候。かつはきみに御大事をとげられ候は ろの御せんぐうと行られ候はざらんも。ふびんに見給候。中たる事あらはれ候以れば。いかでかおそれは ただし。ともかたのきやう。くにをめされ候はんこと。窓返ぶびんにおもひ給候しかども。きづきのやし かで「か」そうもん候はざらんことを。君に申あげ候て。あやまち候はざらん人をうたへ候事は候べき。 四月八日みげうそ。同十九日。かしこまりて。はいけんつかうまつり候ぬ。まざつながこと申上候ぬ。い

とおりを、さんじ候ぬ。

心へね「み」候はねに候。しげしげ申上候。おそれ、憚にこそ候へ。く(闭へ心へ存) はず、いかに候とも。ことをあやまつ事は候まじきに候へんは候はず。何事をも。申あぐべく候。またく せ給て候「へく候」。君に申あげ候はば。たかき人をも。いやしきをも。わたくしを。ちらみ候事は候 おりふし心なきやうに候。おそれは候しか共。申上ず候も。なかなか。又おそれに候。かやうに申あげさ

然。仍能中納言得一仰詞。所」被」書一下御教書一也。 〇廿二日。甲午。奧州消討事。法皇雖上御上學天王寺。為三殿人大輔定經奉行。去九日。於三 禁襲。有其沙

事也。東大寺大柱可二引付一事。其外朝家大事等。指合「件」事等。廻二遠處一不事闕一之樣。可」有三計沙汰一 「見追討御祈也。恵」神事佛事・者。何無「冥助」乎之自残存。亦 「念て」 可」有「沙汰」著也。 左右一不少被上下。且又發向一定何比乎。成一樣,官旨。可上被上待三重申狀。「」數一次役夫工米。八月上樣。定 可」被上遣「官苻」之由。欲「仰遣」之處應言上尤神妙。泰蘅中狀。前後相違。返返寄乾。官使田立之間。無二 風州追討事爲二 朝大事」之間。且被」仰"合人人。且其間御祈事。なんど。沙汰問于」今遲遲

**吾葵鏡** 卷九 文治五年四月

一十四日。两中。獨思臨時祭事。來問月分。獨可,被,致,禮寫,之由。有三其沙汰。

# 間四月大

癸巳。被,献武衛加返事。造四臺事。早可,致,沙汰。御度司事。 勒定之上。非,可令三种中,給。華津得 任、光光申請之旨。早被上下。追討 宣旨「者。 林供寢之後。 可」令」悉 宿實 一之由。 軍被上遣 夠特於時中納言 有一供養。不上可一維悉。各賜自布二端一五元。〇廿一日。灰汉。泰術容能議照。公家等可上有一旁須沙汰一哉。 時者。派及者。為「御殿管領地」」」「無一發代」今度光可不言申付」給「設立」」。仍彼便者歸居五日。〇八日。丁 微, 改, 官城, 之處。 能保。以, 四, 總者。 不, 何, 狗煮。 然, 无右。 申, 所狀, 之條。 達, 和聽, 之時。 成, 所碧, 敦之 之由。從二院官一者。亦院自聲司事。被一仰付一候也。而此職。元者授察大納言舉行也。彼與相依一詞對片。 大天、史 謝房等。舉罪行之。何替何八箇國。可含之宗主於之於之數。雖是官府宗、到以前。先內內可一觸申 酉。二品参三編川宮、給。是爲一聲一緒塔裝作亦」也。大將成,功。其上召二工等於御前。仰云。來六月上旬。可」 由。定可被此的到於心。仍除中記者。○二日。辛卯。御禮所。参曰獨岳八幡宮」給。若公司經絡。○四日。 一日。 腹實。 石武师使者登署。彼。由條「條」。 去月十日。 大丙修造事始也。 應申納言(兼光)。 右少蝉楝鲢。

輔基成朝臣衣 河 館。秦衡從三兵數百騎。 馳-至其所。合職。 豫州家人等難三和防。悉以敗清。 豫州入三持佛。 云 150 〇州日。己未。今日於「陸墺國,泰衡原」海篠州,是且任二物定,且依三二品仰,也。婺州。在三民部少與

堂。先害妻(十二)子。(女子四歲)次自殺云云。

永三年八月六日。任三左衛門少尉。蒙三使 官旨。九月十八日叙籍。十 [一]月十一日拜賀。(六位尉時不上 前伊豫守從五位下源朝臣護經。(改:義行又蘧顯:年三十一)。右馬頭藤朝朝臣六男。丹九條院辦仕常盤。壽

申记号 則聽「院內昇殿。十五日。供『泰大嘗會御禊行幸。元曆元年八月廿六日。賜二平氏追討使官符。二年

四月廿五日賢 所自:两海,還宮。入『鉤期所』問。供奉。廿七日補「院御厩司。 八月十四日任「伊豫守。(使

如」元)文治元年十一月十八日解官。

### 五月小

(通親)。左大辨宰相(親實)少納言重繼朝臣。左少辨定經等參陣。奉行職事。宮內大輔家實云云。 八日。丁即。鶴正宮寺内新造塔婆。彼」途三来丹地一(日本モ地ナシ)也。行政俊維等率三行之。常宮川常供信 云。○十七日。丙子。可」召□返伊豆國流人前律師忠快」之由。 宣下狀到著。去月十五日源中納言 同時被二

文治五年閏四月、五月

召远/流人。

前內陸頭信其朝臣 (備後國)。前中將時質朝臣 (但不」及 城外,云云)。前兵部少輔尹明入道 (出雲國)。

彦原資定(幾路園)。前僧和全賞(宏藤園)。前法門施園(法師等前上坐。備中國)。前法眼行 命(龍野首

居常院区) 等也。

雷·訖》仍唱導并伴僧等施物已下事。日來有三批沙汰。今日先禮編八疋。於·南面·覽·之。行政。俊飨。臨時 〇十九日。戊寅。鶴岳以供經事。可上爲三來月九日」之由。被、定之間。御灌師御願文等事。先日被上申二師中納

等率。行之。武戰守於三世前二主衙馬。次第。

一疋(葉毛 小山兵衛尉進)

1疋(鴨毛 三浦介港)

一疋(河順毛

千些介述)

一疋(黒 信濃守進)

一疋(栗毛 凞睺人大夫進)

一疋(黑栗毛 遠江守進)

一定(糟毛 佐佐木四郎左衙門母進)

一疋(黒 川慎守進)

〇十二日。辛巳。中州東州派與參署。中云。去月曜日。於三民都少輔紹。誅:豫州。其朝趙氏 進州 500 till

爲一被、奏司達事由。被、進二乘即於京都。御消息日。

去閨四月晦日。於·前民部少輔基成宿館。(與州) 誅·義經·畢之由。泰獨所·申淺候·也。 依·此事。

日塔供養。可少分一延別一候。以一此趣。可予一泡達一給。賴朝恐恐謹言。

又板垣三郎兼信。有「違刺事」。仍殊可「尋沙汰」之由。被」下,院宣」之間。今日二品。所、被、進「御請文」也。

太皇大后宮御領駿河國大津御園地頭鎌信不當事。謹承候訖。如」此被「仰下」候之上。自」宮仰給て候へば。

於「地頭職」者。無三左右。今「改定」候訖。而兼信所犯。不」輕之由。雖「被」仰下,候。此條非」可「私計沙汰」

候也。被上勘所當之罪科。何とも可上有三御沙汰一候。若被上行三配流 一候者。被上下。遺別御使一て。召『上其

身。可一有一倒沙汰一候。自一大宫。如"被一仰下一之歌一者。罪科之條。不是一左右一事也。以一此旨一可是一中

上給。「候」恐恐謹言。

五月廿二日

順制

○卅九日。戊子。 帥中納言 (經房廟) 使著到著。所,被,進三路供養願文一通,也。竟新藤中納言 (策光順)。

濟書堀河大納言(忠親卿云云)。又鑄被物一重。終被物二重。被進之云云。

吾妻鏡 卷九 文治五年五月

八七

## 六月大

相"觸因精節司"因州先令。摺"請家中"形山菜府」云云。〇六日。甲午。早旦公朝「金」申云。為和冰供养。 旅行。勸 杰河。及二延年一云云。是佐、內內仰一也。又 夜山元大夫判官公前。爲二 仙洞御使。尋向之山。 旧植一之由。 示計代官一云云。 〇五日。 癸巳。 若宮別曾於誤。 和。其乖髮抄當宮供僧等。 被,向, 觀性失橋 被。仰一高綱申云。重源上人照被三相催。仍去月十八日。御柱十五本。沙志、付河尻。訖。此外十五本。早可: 华佛殿柱已下村木。周防圆柏田。殊致三精嗣」之由。所:陶食及一也。汝能是胡二軍也一已。 赵善四。尤神妙之旨 每一御使·被過一念光索解等一云云。〇四日。王辰。佐佐木左衛門尉录入。則召·北而廣庇。有·徇對而。東大 高綱相。其之一參向。兼日以二八田右衛門尉宅。被人點。置彼旅行一之間。令人招,入其所一給。先以三三浦平六。 自。院被,維·夠馬以下·之間。相具於云·z。一被,仰·可·給置·之由。公朝(自襖平禮帶·劍)参·為所。德馬。 三日。辛卯。中納言法稽觀性。自言京都一為著。是天合座主僧正全玄代官。爲三鷦是塔供海道嗣」也。左衙門尉

請。取之,又總被物二重。(一重亦地取之裏。一重青地「單」) 井女房二品扇涯物。同二十本。(約1與當。) 丕朝 (蘆毛白鞍。付:金舸子丸打物;泥障白伏輪也) 御厩舍人。武康。(清·赤色上下;)引=立前門,駿河守順綱

取之。授新田藏人義兼。里見冠者義成等。但此等不上被人工殿中。依「御輕服」。〔也〕於「武寺」可、爲」施物一下之。授新田藏人義兼。 並後公朝職、獨。参二子寢殿南面。一品有「翻對面」云 x。 為「北條殿御願。 為「新」與州征伐事。伊豆

院。今一致三鄭重之沙汰一給。當所者田方郡內也。所謂南條北條上條中條。各置,院。且執,桑而之芳闕。今及二 者。阿綱陀三章。幷不動多門形像等也。是兼日造立之命容云云。北條殿、直被上下"向其所。殊都,周備之莊者。阿綱陀三章。幷不動多門形像等也。是兼日造立之命容云云。北條殿、直被上下"向其所。殊都,周備之莊 到來。義顯誅鬥事。殊悦聞食之由。 品。渡事御中納言法標旅亭。有三個對面。頗及一個雜談云云。入了夜所一被、進三京都一之飛門歸緣。曲中納言返最 事。御輕服三十餘日驗過訖。是非一御來幣之儀。直不」可下令」入二內陣一給。者。有三何事一哉之由被上定之。仍 練著之結構 云云。〇七日。乙未。御塔供養事。彼、經、御沙汰。爲、社頭、之間。依、興州事。可、延引、之由。 國北條內。被5金·伽藍營作。今日擇三吉曜。有三事始。立柱上棟。則同被5毫·孙霾。名號三頗成就院。本章上 一被,由二京都。薄師既下向。又自,仙洞,被,下,御馬已下,之上者。於,供養,者。可,被,途,之。次二品御出 無元右,不,可,持參。暫可,令,還,智途中,之旨。被,遣,飛脚於奧州,云云。〇八日。丙中。今日一 院仰所上候也。衆又彼滅亡之間。國中定靜識」感於上今者。

百妻鏡 卷九 文治五年六月

由。內內可」中之旨。其沙汰候云云。○九日。丁酉。倒塔供養也。導師法橋觀性。児願者宮別當法眼歷號。

(つ吉本著宮別常創注ニテ此度ニスル)。 請僧七口(四口導師伴僧。三口若宮供僧)。有「舞樂」。一品創出。

用於,宮寺近近,者。獨有三碑慎。路邊襲,御棧敷。御,覽儀式,許也。隼人佐。 幷梶原平三景時等。 衆候,宮中 行亦,云云。衙出版o

光師問兵

小山長衛時朝政

下河州比河行平

三浦介藏澄

**大田太郎副五** 

万 二 宮小太郎光忠

[北條小四郎]

次御步 (御東帶)

小山田三部 成

70° / 大郎宣信, 高四三郎清五

能谷小次郎直家

徳河三郎護秀(C四郎護季カ)

武田兵衛以有義

冠田五郎信光

御剑 佐賀四郎太夫等嗣

次御後人人 (各布衣) 梶原左衛門母景季

相撲守作義 暖河守廣綱 武臟守護信

遠江守護定

越後守売資 参河守河順

因幡守廣元

安房判官代隆重 門後守季光

藤判官代邦通

千葉介常胤

島后宮羅少進

藤九郎盛長 出山次郎重忠

橋右馬充公長

八田右衛門尉知家

紀伊權守有經

文治五年六月 北條五郎時道

小山七郎朝光

西基鏡

卷九

後陣階兵

岳崎四郎義實

千葉大夫胤賢

足立右馬允遠元

里見就者義成 千葉太郎胤政

十层次郎義清

.

三浦十郎義連門

隊利冠者流義

育我太郎結信

伊佐三郎行政

伊藤四郎家光

比企四郎能員 佐佐木三郎路網

和田太郎義監

所六郎剛光 京田四郎以常

梶原形部系剛景

供養事終。被上引一倒布旋。先錦被物三重。內一重(赤地)驗河守廣綱一重。(青地已上自一仙洞一被上下」之。)

皇后宮權少進。又一重。(紫地前駒進)安房判官代等取之。此外。不」邊三寶錄。次御馬引手。

御萬(葦毛仙洞御馬)

島山次郎無忠

工藤庄司景光 小山田四郎重朝

字佐美三郎前茂

三衛馬 二御馬 (河原毛) (景毛)

千葉次郎師胤 藤九郎悠長

龍谷次即高軍

四角馬 (黒)

同四郎胤信

〇十一日。己亥。中納言法橋參一御所。依「御招請」也。塔供養無爲事被「賀仰」。又有「獻盃」。以「沙金十兩銀劒 十疋賜武康。(御旣舍人云云)〇十三日。辛丑。泰衡使者新田冠者高平。持二经豫州首於腰越浦。言五上事山 **腰染絹五十端。** 為一個贈物。若宮別當參會給。終日御談話云 云。又江廷尉歸洛。彼」遣一御馬五疋一云 古の紹

漆櫃 仍爲」加「實撿。遺」和田太郎義盛。梶原平三景時等於彼所。各著「申直垂」相:具甲胄郎從二十騎。件首約一黑

淚。 夫。列長途云云。 日。 〇廿四日。壬子。奧州泰衡。日來隱-容與州,科。已軼-叛道,也。仍爲,征,之。可之已發向,給之間。御旗,一 六番)。如如例。一品依如為一個輕服日數中。然一個經宮。又不是被立立奉幣御使。付一宮寺。有一其沙汰一云云。 丙午。中納言法鑑觀性歸洛。龍蹈并金銀已下重寶。云·唱導布施。云·後日贈物。不少知·正數。運淫正 可」抽「丹前」之由。被「仰合」之間。今日上道。被」付「神馬一疋。(號」澤井黑。御戲御馬也云云)。〇十八 濕」兩衫」云云。 ○十五日。癸卯。出雲國杵築大社神主資忠。此程參候。 一浸了美酒;高平僕從二人。荷ª擔之;昔蘇公者。自擔了其猴;今高平者。今m人荷·彼首。觀者皆拭,雙 〇廿日。戊申。鷄罡臨時祭也。馬長(二騎)。流鏑馬(十六騎)。競馬(三番)。相撲(十 而依」有一御立顧。今」歸一念本

卷九 文治五年六月 之緣本章。可。抽與州征伐鄉祈禱,之由。被如門舍別管檢權井樂徒等。當寺者本自所,有一御膳佚一也。去治 上。爲素術征伐御新轉。及五此儀」云云。〇十九日。丁巳。日來得輔敬築築王傑。被之後一武版縣光出。以上 〇十八日。丙辰。獨罪故生會來月朔日可,被一遂行之旨。有二共沙汰。只於二式月,者。定可,有一鉤。坐奧州之 四者。爲伽下向巡路,之間。彼任人等者。各數用意。可以是實子卻進發回途,之由。所,被二[編] 仰,也。 第鎌倉·之壽已及二 千人·也。 舒。龍陽景時旅行、日來注·奏名。 前間書光言·執筆。今日覽之。 而武陵下野兩 也云云。〇十七日。乙卯。此間。奥州征伐沙汰之外。無三仙事。此事。依一綾、巾二一宫旨。被、僧二軍士等。葬す 廿六日。甲寅。奥州。有三兵革。泰海歐。弟泉二郎忠南 (二年十三)。 是同歌灣州 之間。依,有二 官下旨 免例。申言領狀,說孟云。〇廿五日。癸丑。與州事。納可。被上下,追討。官旨,之由。重被上申、京都,云云。〇 大停寺造信後光計會。追討之儀。可、有「獨領」者。其旨已然、後、賦二殿下御教書」云云。又御殿司事。就上被二 城。向内很。中,之。其趣通連被、經一沙汰。此事關東體胸。雖一難一默止。義顯已被,誅訟。今年浩太神宮上棟。 陶石同 冰可 加進,之由。被5仰,常胤。絹著朝政依5召獻」之云云。及5晚。 右武衛消息到來。 填州追討事。御沙汰之

承三年三月二日。自,孙豆闆。遭 御便權長,令、歸決鐘 給。則被,刻:御署名於件鐘而 云云。〇卅月。戊午。

天體,之處。于一今無一動許。惠(陸团)景,劉家人。爲,之如何。可二計申一者。景能不,及三思案,申云。軍中聞二 大麗平太景能者。爲三武家古老。兵法存三故實」之間。故以被,召。田之。被,仰司合奧州征伐事。曰。此事題一大家

其芳志。作千金云云。一品又感引光所爲一給云云。 聚代鄉家人遺跡著也。雖不之被上下: 綸旨。如三治罰,給。有三何事,哉。就上申群參軍士。費一數日之條。還 鲁老拳之上。保元合職之時。被上班之後。不二行步進退。今雖上拜,預領馬。難上上腹上一之處。被上投上間。思 在上緣。朝光成一治繼端。投一景能前。景能在上居請。取之。今上取三郎從。一品入御之後。景能招、刺光。賀云。 將軍之令。不上問一天子之詔一云云。已被上經一奏聞一之上者。强不上可予令上待二其左右一給。 而人之煩也。早可予2頭向1給1者。申狀層纖感。劑腸1種既御馬。(置1鞍)小出七郎刺光。引1立座上,景能 **陪而茶荷者。受講** 

#### 七月小

番)及1 數件。還獨云云。○五日。癸亥。駿河國富士御鎮。帝釋院。被上寄書附用地,是奧州征伐祈禱。 法會。舞童八人。相·分左右。次馬塲儀。馬長(十騎) 競馬(五霄。皆老翁也) 洗鑄馬(十六騎) 相撲(十六 一日。己未。鷄罡放生會也。日慰一品御出。供奉號被入用「去月九日人數」。但勒使河原三郎。縣、御訓度、先

吾妻鏡

卷九

文治近年六月、七月

小四郎。沙水之。〇八日。丙寅。千葉介常胤麟、新調御旗。其長任「入道將軍家、賴義」御旋寸法。一丈二尺小四郎。沙水之。〇八日。丙寅。千葉介常胤麟、新調御旗。其長任「入道將軍家、賴義」御旋寸法。一丈二尺 也。治承四年。常胤〔相〕率「軍勢。 豫向之後。諸國率「歸〔往〕依。其任例。今度御歲事。別以被,仰之。 **@ 」數。如何者。行平申云。是義祖秀維朝臣佳例也。 其上。兵本意者先登也。 進 光登 之時。敵若以了名謁** 當坊。於「宮寺。七箇日可」令·加持,之由。被、仰云云。又下河邊庄司行平。 佐、仰調·獻御甲。今日〔目〕持, 絹著小山兵衛尉朝政進」之。先祖將極亡二朝敵一之故。〔也〕此御裁。以三三浦介義還〕爲。御使。被、遣、續間別 二品數申給之間。所上被一罪科」也。而義經已敗北之上者。可」被「免除」」數之由。內內被「仰」,師中納言。都督 物之時。用了家樣「者故實也云云。子」時義「御感。〇九日。丁卯。前大廠門泰經朝日者。依」與「籌經朝日」。 知其仁。吾家自、後見、此簡。可《心知》其先登之由「者也。但可一令」付、納給「否。可、在《母童》 調。進如、此案 多之。歸、廣善。惟「御前。相,副耕地綿御甲直垂。上下。御覽之處。胄後付二笠漂。仰日。此簡付 袖緣 尋常 二幡也。又有:百糸縫物。上方 伊勢大神宮 八幡大善薩 sino 下縫1鳩二羽。 (相對 sin) 。 是爲1異州追討[樞7]同

秦經〔順〕朝臣事。 皮皮骸,仰三位廳, 訖。然而于,今無,優免之儀。又被,存申,之旨。依,有,其謂,不,及

以其御教書。被送歌戲之。今日到來云云。

**沙**汰。而如。此。 罪科輩。 多多優免之上。 義經事。 一定歟。 然者被、免裁之由。 便宜之時。 相計可 仰遣之

內內御氣色候也。仍執達如,件。

七月一日

鑑上 太宰耀帥殿

〇十日。戊辰。太神宮領伊勢國沼田御廚土民等捧訴狀。去比參著。當所。元畠山次郎重忠充賜之處。依員大治,

**辨大镇家綱之訴狀。被、收。公之。賜三吉見次郎賴綱、訖。而賴綱亦巧三不儀。追。辅民戶。點。定財寶三云** 今日有二沙汰。爲一平民部烝盛時奉行。早可之令之停了止彼非據一之由。可二下知一之旨。被之仰是遺山城介一(久策) 一元〇 05

奥州泰衡,之由。言上先訖。定被,成市下官旨,候歟之由。 存案之間。催,集軍士。已送,數日,候毕。亦 為一种一在代御祈禱。「抽」以及「急速裁許」Kinso O十二日。庚午。被、進二飛脚於京都。御消息云。可」追討 官

冒者被,下,官使,候者。可,遲留,候。仰,左兵衛督。以三彼飛脚。可,給者。○十四日。壬中。爲,征伐。依,

可下分上社,奧州,給。為一個共。被一體一波多野五郎義景,之處。進率之後。讓所領於幼息。是向一戰場。不上可上

第二本國:之故也云云。一品聞:食工之。頗有三御感·云云。〇十六日。甲戌。右武衛使者後藤兵衛尉基清。 吾妻鏡 卷九 文治五年七月

間。已有去平野。仍們後年一般。於各著。必定可多主體的一點之由。彼,你云云。〇十七日。乙亥。可以 此上的及三治討領一者。可、哲、宋下大事。今年許。可、有「商預、縣之山。宋七月。被、下二「院」 官旨」也。早 田右衛門對耳家。各相。其一族等了并於陛下納國南國勇士等。但小字大行为: 題 · 暑城岩崎 · 後 · 退馬河海 · 可, 有。如一下一向丁巴州、郡。終日被、輕口沙汰。此間。可、彼、和弘公三事、者。所謂東海道大將軍。千些介常島。八 可。漢字如之由。 師中納言相。脫之。可、弱:何禄,故玄玄。今卿,叶孝,恰。殊有。御聞其。 軍士多以預參之 日自。是上洛然阿等秦著。苏清申云。悲惭沮討 巴下豐可,候素素。〇十八日。丙子。召,孙豆山住倡惠光房。仰日。晉,與州征仪。黔有玉屋。汝持沒住得 等。被"而舍",次但信毕事。所,仰天失"疏"入道一也。隼人佐。谯州信代。佐佐木次郎。大庭平太畿〔[]] 房 郎重忠一之山。召」何之。次合門謀。其有上譽之號。無勢之間。定難、彰一動功一號。「然者」可,被以付上勢之山 等住人。自己或於國,出口別別念行為。可以於入職。一品者大手自己中路。可以有了領下向。先即可,信以出出次 **卷**宣也。北陸道「大將軍比企嶼四郎能員字位與平次性政等清掃下道」和"他上經的高山。小林"大胡。左員 被5定。仍武战上即的国内军黑琴者。從1子加陸次是底。 葛西三郎清声等,可585 合驗1之由。以1義經 景時 宣旨事。攝政三永已下。被,經,腹度沙汰,此一而尚謂出來? 箭三腰。(以三雨皮·裸·之) 三十人令、持·鋤鳅。次引馬三疋。次重忠。次從軍五騎、所謂長野三郎宣清。大串、東 差上旗之條。有三共恐。可上給「御旗」之。〔由申之〕而依」仰用:私旗、訖。于」時長茂。談:传輩」云。見三此旗。 也。候「留守。可」新精。縣又消發之後。計三升簡目。於三此亭後山。故可」草,創梵字。 逃亡郎從等前二來從一云云。 時被一名具。 九日。丁丑。已冠二品爲、征見伐應州家衛、發向給。此刻景時申云。城四郎長茂者。無變勇士也。雖一囚人。此 於一伊豆國北條。可」立一伽藍一之由。御立顧。 正翻音像一也。不一可一仰一別工匠。汝自可上立一管柱阵。於一營作一者。以後可上有二沙汰一者。 專光中一领联。又 有三何事: 哉云云。尤可然之由被一仰。仍相非觸其趣於長茂。長茂成言常忧。候三御其。但為一囚人。 御難變儀。先陣畠山次郎重忠也。先疋夫八十人。在三御前。五十人 [人] 別荷 征 同為一後征伐倒祈福一也云云。 今日能員進一發奧州一云云。 〇十 爲之奉之安元置年來本館

自蘇倉田。候三御供 小次郎。本田次郎。搖灣六郎。指原太郎等是也。凡鎌倉旧御勢一千騎也。 温の

次御駕 (御弓袋院。 御旗差。 御甲署等。 在一種馬前。)(〇大系本モ吉本モ比條一干騎也三續キ、 自鎮和

出一云云次ノ行ニナレリ)

門其鏡 您九 文治五年七月

造れ守義定

武廠守養信

相談守惟錢

伊豆守義範

北原四郎

式部大夫親能

同五郎

門後守季光

上總介意念 信禮守述光

同太郎長福 武田兵衙門有義

佐原十郎議連

小山兵衛因即政 阿崎四郎義實

同三加宗質

同平六戰利

湖加美水市長南

後利知者並能

土屋次郎義清

**平賀三郎期信** 下河邊庄司行平

吉見次郎嗣紀

節部次即光行

際九郎盛長

同平次兵衛尉景高 同職太郎遠平

土肥次师宣平

同四郎近期

同源太左衛門尉景季

參河守範輯

越後守護資

野河守廣綱

同小四節

伊澤光郎信光 新田賦人農館

和田太川義盛

三浦介蔵澄(〇肯本以下人名順序前後有リ)

同近郎岩政 同先次所作不

梶原平三景時 小山田三郎軍成 足立右馬允遠元

同三郎景度

100

被多野余三實方 同刑部烝朗县

中山四郎重政

江戸太郎重長 同四郎時國 置島權守清光 シマ

宇都宮左衛門尉朗嗣 同七郎重宗

同太郎朝重

主計允行政 同次郎業綱

大河戸太郎廣行

豐田兵衛尉義幹

工2公司 五家庄司景光

同六郎廣義

佐野太郎基綱

狩野五郎親光 加藤太光員

> 常陸次郎為重 同次郎行光

吾妻鏡

同五郎義清

卷九

文治五年七月 曾我太郎助信 同藤次景康 阿曾沼次郎廣綱 同兵衛尉定景

大友左近將監能直 同元郎爲重

同一郎

為西三郎清重

大井二郎宮養電

山內三郎經俊 口次郎親重

民帝烝 器時 佐貫四郎廣綱 八田右衛門尉知家

同三郎助光 同二郎資調

橋次公葉 佐佐木三郎盛嗣

小野寺太郎道嗣 波多野五郎義景

澁谷次郎高重

河野四郎通信

文治五年七月

一官太郎川忠

伊東三郎 上田西加思常

知洪太 て有近次郎

吉香小次郎

間河北が大学は

伊澤左近将温底设

能容小次即直宗

工廠左衛門耐經

同六郎則蒙

字佐薬三郎加茂

中野小太郎助光 大月平次宗秀 作的小次后以到

大阳石馬尤與出 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

所大原可光

不山东初門山澤宣

Dig TUBE

情况 、 大有季 原名派太宗寺

后<del>退</del>六野太忠置 四方川二島弘長

庄

一順忠家

成田七届月間

授初五郎行長

中條原次宗旨

天野右馬允保高

同六篇思詩 同四点以此

同四次記家

阿拉小农的思言

同近即能成 際澤次郎清近

三に谷十四 行業名四郎戦季 沿出太郎

山"、河三州郡武成镇 物世が以上に有直 **建**以太阳世尚

原太川派光

阿保次郎質光 宮大保候國平

河勾三郎政成

同七郎政賴

常陸馬は明

尾際太知平 中四郎差重

金子小太郎高鐘

**廿五日。癸未。□品著□御于下縣國古多橋驛□先御□泰−幣宇津宮。有□御立顧。今度無爲令□征伐□者。生** 

**戊**一人可」素:于誹職 | 云 ≒。則令」奉:御上箭:給。其後入=御御宿。于」時小山下野大烝政光入道。戲:歐的。舉

此間著「耐直垂上下」者。候「御前。而政光何者哉之由。尋事中之,仰日。彼者本朝無變男士誤谷小次郎直家也

万 云。政光申云。何事無雙號候哉云云。仰云。平<u>氏追討之間。於三一谷已下戰場。父子相並。欲、</u>寿、為及 度

度一之類也云云。政光頗美。爲,君弄、命之條勇士之所爲也。母限三直家「哉。但如」此禮者。依、無,顧服之郎

從。直歸三勳功。楊二其號,歟。如二政光一者。只遣三郎從等。抽」忠許也。所詮於一今度一者。自遂一合縣。可」蒙二 無雙之獨旨,之由。下。知于子息剧政。宗政。關光。并猶子類綱等。二品入人與給云云。〇十六日。甲申。令人

製「御庭、不」可」等之故也。仍賜一御扇。(川月)於佐竹。可」付三醮上,之由被」仰。佐竹隨一御旨。付」之云云。

立三。報實一給之處。佐竹四郎。自一常隆國。追琴加。而佐竹所、令、持之旗。 無文白旗也。二品令、谷、之給。

吾妻鏡 绘九 文治五年七月

〇十八日。丙戌。著新渡戶驛一給。已奧州近近之間。爲如日食軍勢。仰一御家人等。而而被上注三手勢。仍各 進一共著到。城四郎那從二百餘人也。一品令」締給。景時申云。相"從長茂」之體。 本鳥數百人也。 而囚 人之 九日。丁亥。韓二自河闢,給。關明神御奉幣。此間召二景季。當時初秋「候」也。能因法師古風不二思出一體之 時。悉以分散。今開\*候「御共」之由。今「群集;」歟。就」中此邊者本國近鄰也云云。「子」時御氣色快然云云。○廿

由。被「仰出。景季和」馬。默二一首。

秋風二草木ノ露ヲ拂セテ君ガ越レハ闘守モ無シさきの露をは

# 八月大

恐怖之思, 云 云。泰衡日來聞三一品發向給事。於 阿津賀志山。築城壁。 固 要害。國見宿異一後山之中間。 〇七日。甲午。二品著『御子陸奧國伊達郡阿津賀志山湯國見澤。而及二半更。霄鳴。御旅館有三獸態。上下說:河

下須房太郎秀方巳下二萬騎軍兵。凡山內三〔十〕里之間。健士充滿。加之於,苅田郡。又樽「城朝。名取暗 使褥,口五丈捆。堰,入逢腰河流,槽。以,星母兄西木戸太郎國衛。爲:大將軍,著:〔副〕金剛別貴秀綱。其子(是)是,是,是,是,此 掛

瀬剛河の引、大縄 桐、泰衡者。陳子國分原。職構。亦栗原の三泊の墨岩口の一野邊の以、若九郎大夫の糸

夜。明曉可」攻。擊泰衛先陣」之由。一品內內被、仰一合于老軍等。仍重忠。 召於,相具一之疋夫八十人。以,用 **予六巳下郎從。爲三大將軍。差言置數千勇士。又遣,由河太郎行文。秋田三郎致文。繼三周出羽國,云岳。入入** 

意鋤鍛。令、運土五。寒、件堀。敢不、可、有、入馬之煩。思慮已通、神歟。小山七郎朝光退。御寢所邊。依、爲,

近警仰一候。相上具見劇政之郎從等。到二于阿津賀志山。依太縣二意於先登一也。〇八日。乙未。金剛別當「季逝

**啊**]率.數千騎。陣三于阿津賀志山前。卯剋。二品先試遣.畠山次郎重忠。小山七郎朝光。 加藤次景康。 工藤

小次郎行光。同三郎耐光等。始一箭合,秀綱等。雖如市防之。大軍變重。攻責之間。及三已剋。賊徒退散。秀助

司。是繼信忠信等父也)相示具叔父河邊太郎高經。伊賀良目七郎高重等。障二于石那坂之上。堀」湟縣三入逢腰鋼馳」歸于大木戶。告。合戰敗北之由於大將軍國衡。仍彌計略云云。 又泰術郎從信夫佐藤庄司。(又號-湯庄

引,柵。 脹三石弓。 相=待討手。爰常陸入道念西子息。 常陸冠者爲宗。 同次郞爲重。同三郞資

啊。同四郎爲家等潛相"具甲胄」於「株之中」進"出于伊達郡澤原邊"先登發「矢石,佐藤庄司等爭」死挑戰。爲重。

**資制。爲家等。被¸班。然而爲宗殊忘¸命。攻戰之間。庄司已下宗者十八人之首。爲宗兄弟獲¸之。梟"于阿津** 賀志山上經岡,也。[云云]今日早旦於二鎌倉。專光房任三一品之芳契,攀『登御亭之後山。始二梵字營作。先白

吾妻館 卷九 文治五年八月

時型白机·于阿澤賀志山宣合。可之謂帝特·「帰」云云。〇九日。丙申。入,夜。明旦越·阿津賀志山。可之遂: 地立假柱四本,長和青堂之號,是自河維得日。可,門千日之由。雖、蒙狗旨。依,穆想告如,此五五。而

合職:之由被,定,之。從三浦平去義村。墓西三郎清重。工廳小次郎行光。同三郎研光。 狩野五郎鏡光。 藤澤

次郎清近。河村干傷光。(年十三字)以上七篇。 潜驰"過州山火郎之神"。越北山。欲、淮·萧登。是天曜之後。

目也。而見,得號之所,等。難溫應一數。早可,寒,我前途。不,然者。訴,申事由,停,止監吹。可,被,越,北 與一天軍「同時後」於何一之故也。于、時重忠郎從成清。何一得此事。諫主人二云。今既合戰。悉一光陣。找罪層

山田田。西忠云。其事不可然。縱以一他人之力。繼山山敞。已聚山光陣,之上者。〔重忠之〕不」向以前合職

相比·前妙之偶也云云。七輪終夜載三峰動。遂軸:著木戶口。各名圖之處。察術郎從(下部)律蘇八日下强兵 考》皆可、爲。宜忠一身之勳功。,且欲、進,先受,之張事。妨申之际。 [非武] 略,本意,,且獨似、頗,抽賞,只作,

改融。此間。工廳小次郎行光先登。狩野工廳五郎損,命。[末]件廳八者。六郡第一强力者也。行光相戰。兩 取合。行光見」之。廻上轉問一其名字。藤澤次郎清近欲、取」敵之由稱」之。仍落合。相共誅,滅件敵」之〔後〕兩人 人。子邊政合。曹離、爭、死生。遂爲行光、被、誅。行光取、後頭、「付鳥」付。差、未戸、登之處。勇士二騎縣、馬

學『禮數禮敞。亦親能猶子左近將監能直著。當時恁二殊近往。當候「御座石。而親能無月招」宮大條仗國平。 安」駕休息之間。清近感。行光合力,之餘。以二彼息男。可」爲」等之由。成二蹇忽契約一五云。次清重并千鶴丸等

越 阿津賀志山,給。大軍攻。近于木戸口,建,戈傳、箭。然而風術 慧 難 敗傾,重忠。朝政。朝光。讒爲。行 之後。又被一類,親能一而依、有一勇敢之譽。親能中一字細。今人付能直一云云。〇十日。丁酉。卯苑。一昌已 此宮六者。長井齋藤別常寶盛外弱也。寶歷屬三平家三減亡之後。爲、因人。給被之召五預于上總權介。廣常誅戮 樂·出能直。(上臥也)相·具之。越,阿津賀志山。攻職之間。討·取佐藤三郎秀員父子,(國海近額邸等)畢。 談云。今應能直赴. 體場,之初也。汝加. 扶持。可. 合践,者。仍國平問守. 其約。去夜。浩维.秦二品御写所邊。

朝光。並字都宮左衛門局朝經郎從。紀禮守。波賀次郎。大友已下七人。以「安禪次」。爲「山案內著」,而而負「甲 平。成廣。義遵。義連。景應。清近等最一武威。弃二身命。其圖職之靡。響二山谷。動一鄉村。爰去夜小山七郎 審審出獨「旅」館。自一伊灣潔藤田符。向一會津之方。越一子土湯之構。 鳥取越等。 攀看等于大木戶上

爾衙後陣之山。發,時間,飛上箭。此間城中大騷動。稱「稱手變來由。國平已下邊府。無上益三子精樂」。失:力于

獨,謀。忽以逃亡。于,時難「天 [隋] 驛。被「霧隔。秋山影暗。朝路跡滑。不,分「兩方」之間。 團衛郎從等。漏上 文治五年八月 二〇七

也。工藥小次郎行光。欲「馳並」之剋。行光郎從藤五男。相隔而取,合于秀方。此見:顏色」幼稚也。雖,問,姓

又小山七郎朝光討三金剛別當。其後退散步兵等。馳』向于泰衡陣。阿津賀志山陣大敗之由告之。泰衞周章失人 名。敢不」變上詞。然而一人留之條。稱」有三子細一誅」之畢。强力之甚不」似一若少。相爭之處。劉楊良久云云。

黑,到三子芝田郡大高宮邊。西木戶太郎國衞者。經二出羽道。欲上越三大陽山。而今馳過彼宮前路右手田畔。義 度。逃亡赴與方。國衛亦逐電。一品令」追其後一給。居從軍士之中。和田小太郎義縣。馳我于先陣。及三皆

路追,縣之。称,可,迄一合,之由。國衛令,名語,獨。獨之間。互相,遂于弓手。國衙一挾,十四東箭。義盛飛,十三

東箭。其失國獨未上引之弓前。射而歐國獨之甲,射同袖一中上轉之間。國術著稿。班開退。義臨者又佐上射,殊大

將軍。獨三思國。籍三一箭。相開。于上時重忠。率上大軍「馳來。隔于雖縣國衙中。重忠」。門客大串次照相,逢

平泉高山。不、峰、汗之馬也。而國衛師、義盛之二箭。麓、重忠之大軍。閣、道路。打八深田、之間。 國海。國衛處上獨之語者。奧州第一駿馬(九十)號高橋黑,也。大肥蔣國衛駕」之。每日必三篇度。雖是時間登

度線。馬敢不¸能¸上¸陸。大串線於得¸理悬育大牆也。亦豪衡郎從等。以¸金十郎。勾帶八。 赤田次郎 [第] 大演了

籍, 鳥合之群。於"根無藤與二四方坂」之中間。" 兩方進退及二七節度。然金十郎討亡之後。皆敗績。 勾當八。 赤鳥不同 出 將軍。根無膝邊構:城郭-之間。三澤安藤四郎。飯富源內(四团)已下獨追奔攻戰。凶徒更無:雌伏之氣。 Pig.

數號。有一緒岡百度詣。是與州追罰御祈請也。 〇十一日。戊戌。今日一品逗言點治宿一給。於三此所。 重忠 川文郎已下。生處州人也。此所合職無爲者。偏三澤安藤四郎兵略者也 今日於三鎌倉。御藥所以三御所中女房

歐國衛頸。太蒙· 個感仰一之處。義盛參-進御前一中云。國衛中-義盛箭。亡、命之問非.重忠之功-云云。重忠與 笑申云。義盛口狀可√謂▽奚赡。令√誅之支證何事□哉J。 重忠穫√頸持緣之上。無√所√疑臧云×。義盛重申云。睽

》 「甲毛者紅也。馬黑毛也。云 云。因」兹被、召录出件甲,之處。先紅威也。 召录咨询前,墮、之。 射向袖三枚。歟。甲毛者紅也。 馬黑毛也。云 云。因」兹被、召录出件甲,之處。先紅威也。 召录咨询前,墮、之。 展。國衛。互相是子弓手。義盛之所、射箭。中、子國衛、訖。其箭孔者。甲射向之袖。一三枚之程。 定在之之 靈事者勿論。但國衡甲者。定被「翎取「戀。〔被〕召a出彼「可」被」決「實否。其故者。於「大高宮前田中。 議處

其後付是非。無 取"寄後方",射融之跡揭焉也。殆如、通、鑿。于、時仰日。對"國衙",重忠不、赞、先乎渚。重忠中、不、變、失之山。較വ明 倒旨。是件箭跡。異」他之間。非三重忠之箭·著。 義盛矢之條勿論也。 凡義此市詞。

會。敢無一失。但重忠其性禀清潔。以如無。路緣一爲一本意一者也。於一今度儀一者。殊不」存。針曲一臟。 吾妻鏡 卷九 文治五年八月 二〇九

村千鶴丸玉 ho 一品始令。聞一其號一給o 仍御感之餘o 今日於 船池即。被上等而仰其父。小童爲。山城禮守秀高四 季·粉樸/ 頻。〇十二日。已亥。一昨日合熊之時。千鶴丸若少之歸。而入, 敵師, 競, 矢及, 腹腹。 又名嗣云。 河外。 神直 明古。腓 野康未,決。在「玉造」之儀。楓可」然之間。自「多賀國府。經」黒河。今」赴 彼都 h 給。然而爲」 韓国郎。宇佐美平大等。打『入出羽國。泰術館從田河太郎行文。 秋田三郎致文等梟首名 no 今日一品令 休日 男,之由申,之。依,之。於,御前, 假如,音服。號,河村四郎秀清。 加冠加加美火郎長清也。 此秀清清。 沾清系 從爲之光。頁思在」後。閱稿樂中上前事。一切不上知之之。只大串持『來後頭。與一頁思」之間。在一計順之由。不上 息于多如问府,給。〇十四日。辛丑。泰術在「玉莲郡」之由鳳闢。亦國府中山上物見監収、神之由。有「其告" 重。多氣太郎。臨島六郎。麒麟六郎等。相具子常胤知家。各族是殿族二〇上三日。既子。比企 也。晚景令、著「多寶國府」給。又海道大將軍千葉介常胤。八田左衛門尉知家等參會。千葉太郎胤正。同次郎 四年石橋合職之時。兄職秀令,與,是親謀叛,之後。 牢籠之處。 母 (一品官女。曉,京極局。) 相計而斬輕, 我 **簡常。**同三郎胤麟。同四郎胤信。同五郎胤通。同六郎太夫胤綱。同小太郎成胤。同平次常秀。八田太郎朝 號,雖不所之傍。而今度倒進發之日。稱「譜第之勇士。企 歐難吹罪」之間。候:倒共,忽顯 兵略。即住演者

得自趣。可過一合職計一之由被過之之。其颇各追」敵。 清十郎。和田太郎。小山小四郎。昌山次郎。和田三郎。至:于武陵國黨黨·著。面面取:此御書。令,拜·見之。 東」手稿降。此上者。出三方為圖郡。起三平泉一給。成殖。被上遣一御書於先陣軍士等中。所謂「小山之號井」三 丁未。卯尅。二品令」社三玉造郡一給。則圍一泰衛多加渡彼城一給之處。 泰衡。 雜志、城逃亡。 房男也。屋島前內府誅戮之後。所、被三召預」也。雖、爲、僧。令、達三武懿、之間。今度相,件之一云云。〇十日。 物見語「合職之間。討」素衡良從等。仍募三其功。令三摩免」之由被「仰出。是刑部卿忠盛朝臣四代孫。筑前守時 可」爲「癰事」歟。早追可」參「彼所」者。行平則揚」攤之間。朝政等相。具之一云云。 〇十五日。壬寅。今日衞岳,等子 處。大將軍者。先令…逐電,其居所發"置幕計",其內相留郎從四五十人。雖…防職。以:朝政。行平等武勇。或之 簡馬。如√例云云。 ○十八日。 乙巳。 藤九郎盛長預囚人筑前房良心。相□具感長一下向。 而去十四日。 於三 物見監。「造」小山兵衛尉朝政。同五郎宗政。同七郎創光。下河邊庄司行平等。 去月朔日。雖,被,行,之。依,爲,武日。故以有,其儀。當根山兒童八人參上。有,響樂。 到津久毛橋邊一之時。 以徒等選一其所。 仍各點,向件里,相。同之 自残留即從等。 王造郡合毗者。

文治五年八月

看。泰循網上城也,勢招待縣。然著僅率二一一千騎。不」可二廳向。相"調二萬騎軍兵。可,競爭屯二敗隨之敵」也。 應」線·攻戰。强盛間。泰上防失、利。為「宗之者。若次郎者。 爲三三浦介 被b誅。 同九郎大夫者。所六郎朝光 壁一传一人。爲情之想。可致用意一者。 他之。此外就從。悉以誅殺。所、強州許鑒生,歸之,爰二品經、松山道。到 津久毛橋 給。梶原平二景高。驗二 シ)〇廿一日。戊申。舊雨暴風。道、寒海、合、向、岩井郡で泉、給。而泰衛郎從於、栗原三道等、栗、婆害、雖三シ)〇廿一日。戊申。舊雨暴風。道、寒海、合、向、岩井郡で泉、給。而泰衛郎從於、栗原三道等、栗、婆害、雖三 屯、韵會徒運切。聚也。勒」兵而守。日、屯)(○吉本市以下ナ

育和歌 之由中云。

門原乃財の御方ニ津久毛橋渡して願ン泰術ガ駅

失。敵以可。惟將徵。〇十二日。己酉。甚雨。申剋。著謂御于泰衛平泉館。主者已經能。家者又化如,數町 件館內。高層響聽等繼之火。杏樂桂柱之搆。失三代之簿跡。體金昆玉之貯。爲二時之新灰。儉存奢〔大者〕 视言之山。有一种彪一天下。泰衡過一千泉館。稱過亡。緯急而雖,聽二自宅門前,不上能一暫時逗留。緩遭一郎從許 打一窓之聲。但當一子,即"角"有三一字倉廩。 道一餘焰之難。 造一寫西三郎清重。 小栗十郎重成等。 含之見之之 之緣邊。寂寞而無人。累跡之郭內。彌滅而有」地。只巍巍秋風。雖二〔送〕入,慕之響。黯灩夜雨。不上聞三

繼。金華馨。<br />
(以)玉飭、之)蜀江錦。直〔垂〕。不」縫。帷。金〔造〕鶴。銀造〔猫〕。瑠璃灯爐。南廷百(各藍三 給。沈紫檀以下唐木國子。數脚在」之。其內所、納者。牛玉。犀角。象牙笛。水牛角。紺瑠璃等笏。金沓。玉 金器1)等也。其外錦繡綾羅。愚鑵〔餘算〕不」可曰即門門潛殿。象牙笛。不」縫帷者。賜三清重。玉幡。金蓮鬘

前民部少輔基成父子。胤賴欲、生,財後等,之處。基成不、及、取、兵具。東、手爲、降人。然間相,具之,參上。子 被」搜引導之。未、知:其勢存亡。仍猶可」追引奔奧方一之由。有二其定。今日遣一千葉六郎大夫胤輯於衣河館。召二 微,造, 看武衛, 之倒消息云。八月八日。同十日兩日。邃, 合戰, 昨日(廿二日)令, 著, 平泉, 候訖。而泰衡邊, 桑金玉者。擬√備· 作善之因。財珍係√望。古今異√事者哉。 ○廿二日。 庚戌。被√夔→飛脚(時澤)於京都。 著。又依「重成望申'。同給」之。可」莊,嚴氏寺,之由申」之故也云 ix。彼警叟之牛羊者。雖、顯「不儀之名。此武 行方。諸人惟之。召覽之處。表書云。進上鎌倉殿(侍所)。泰衛敬白云云。狀中云。伊豫國司事者。父入道奉三 息三人同從之文云云。〇十六日。癸丑。日出之程。匹夫一人。推『參御旅館邊』。投『入一封狀』。逐電不之知三 入深山,之由。其開候之間。重欲,追繼候,也云云。 〇廿五日。壬子。秦衡逐電之間。分見遺軍兵於方方。雖之

卷九

文治五年八月

扶持·訖。泰衡全不」知: 濫觴。 亡父之後。 請: 貴命·率、誅訖。 是可」謂: 勳功·歟。 而無、罪而忽有:征伐·何故

於比內部:之由。寒情言上者。軍士等各可、懷被點內之旨。被仰下一云云。 所。偽似:詢問。有: 如來者之時。 捌取可入被問: 派悟在所,之山。 實平離, 申書行之。 不及其候。可以置言 四倍可止之多。之起就,之。親能歸事御前。依之有三宣宣沙汰。試拾是經經經報於此內邊。幣付一剪士一兩於其 人。不是然清後一般。死罪。可一被。處三經院。若聽一慈愚。有一御返報一者。可一被一落上繼于此內部邊。就一共是非。 詩。依,之去五代在所。交,山林。尤不但也。明明已可,爲 御沙汰,之上者。於·泰梅。蒙,免除。欲,列,御家

### 九月小

之比。十二箇年之間。所所合豐不上於歸負。澄、年之處。從於一件周河冊。發「貞任等首。依、最時任例。到二 常川。可於於非稱。其以可之由。內內分思案。給至 Ho 〇三日。府中。悉稱彼之國,數千兵。爲,通二一旦命 二日。己未。出一平泉。令」赴一岩井郡劉河邊,給。是爲,相上韓宗衛隱住所,也。亦 說"父祖父將軍追討明敬」

陸與抑領使藤原朝臣泰術(至州五)

川忽慢年來之獨好。今日如從等。相事阿泰衛·最首。爲八獻·此頭於二品。楊八獻於同五五。

# 母前民部少輔藤原基成女

文治三年十月繼·於父遺跡。爲三出羽陸奧押領使。管-領六郡。

後輩。所以賜三身暇,也清。則預,朝光,被,行,斬罪,云、旨。其後被,疑。泰衛首。康平五年九月。入道所軍家輕喪 被,預,此頸於養盛。亦以一景時,被,仰,含河田,云。汝之所爲。一旦雖,似,有,功。獲,泰衡,之條。自,元在,掌 **變**。貞任頸之時。爲 積山野大夫經兼之奉。以三門容貞兼.請罪取件首。令三郎從惟仲.縣之。(以.長八寸經句。 中, 「之」上者。非」可、假, 他武略。 忽忘, 譜寫恩。 梟, 主人首, 科。已招, 入居, 之間。 侯, 難, 預覚。爲, 令, 急, 率之。以義盛。重忠。被,加,實撿,上。召,內人赤田次郎。被,見之處。漆衝顯之條。中,#無,異儀,之山。仍 傳『置實問。秋尾華混』色。晚頭月添「勢云云。○六日。癸亥。河田次郎持 主人泰衡之頭」參「陣里。今三景時」』 上 廣廣 **仍為三追討。**〔之〕遣三浦介義澄。幷義連。義村等三舉。今日二品令之帥三于陣岡縣社一給。而北陸道追討使能 〇四日。辛酉。著『御子志波郡』、而泰衡親眺。俊衡法師。營」此事。燒『失當郡內比瓜館。逐覽赴慶方」云云。 

就,中故左與既,永曆有, 職死。二品又爲,囚人。令,向,大波羅, 給。結句都,流豆州。然而住運還不,忽。拉 之前。令人生之心正是體而 誘 云。 携,马馬,者。爲,怨敵,被,囚者。漢家本朝通規也。不,可,必稱,恥辱,之。 不上能,返答, 录 m。景時頗顏,面。參,砌前,申云。此男悪口之外。無,加言語,之間。無,所,欲,紅明,者。仰云不 能,返答, 录 m。景時頗顏,面。參,砌前,申云。此男悪口之外。無,加言語,之間。無,所,欲,紅明,者。仰云 之處。何有醫劣,設。運鑑而爲,囚人。勇士之常也。以,鎌倉殿家人。見,寄恠,之條。甚無,謂。所,問事。更 為一秀總將軍城流之正統。日上三代。汲言鎮守府將軍之號。汝主人獨不上可之變,如之此之詞。 躬 亦汝與上書對楊 色甲·者。生量勝汝·哉·s。由利忿察云。汝者兵衛佐體家人與。今日狀過分之至。無,物」夏·喻。故御館者。 立。同由利二云。汝者聚析郎從中「有其」號者也。眞僞 强 不」可」攤 驕誘一難。任 實正。可言主,也。著:何 并甲毛等·之後。可上轉。問實否於囚人·之旨。被上仰上最時。〔景時〕(著:白直垂折鳥順子。紫華烏帽子縣) 從由利八郎。相具參言上陣罡。而天野右馬尤則景。生量處之」由。相影論之。二品仰三行政。先被是清解而人馬 出館從惟仲後胤七代廣綱。令上縣上之。(新同·彼時例一云云)。〇七日。甲子。字佐美平次領政。生主牌崇緝館 打一付之一云云) 追一件例。仰一經統會孫小經守時間。時間以子思時後。自張時手。令、請如聚鄉之首。召 [景時] · 依、現、縣總。 囚人咎、之歟。 尤道理也。早重忠可、召而己一者。仍重忠手自取、敷皮。 持,來于田利

如何 o 言事也。 給之平治逆亂之時。不下支二一日,給一而零落。雖上爲一數萬騎之主。爲一長田庄司一顿被此誅給。 古與上今甲乙 如上予不肖之族者。又爲三生處一之間。不上相一件最後一者也。抑故左馬頭殿者。雖至今上管,領海道十五節國 田次郎一人一被上誅訖。凡管『領兩國。乍」爲一十七萬騎之貫首。百日不二相支。升箇日內。一族皆滅亡。不」足」 何日。己主人素衡者。振三威勢於雨國之間。加上刑之條。難儀之由。思含之處。無三壽常郎從上歟之故。 爲一河 覺申狀。察:心中勇敢·者也。有:可¸被¸尋事。可¸召ョ進御前·者。重忠又相"具之,|參上。被¸上。御幕,覽¸之。無 不力分,其色目,云云。重忠令,歸夢。具被,露此趣。件甲馬者。實政之也。已開,獨不審,訖。次仰日。以,此 殊存一禮法。不以似前男奇恠。尤可」申」之。著一黑糸咸甲。駕二鹿毛馬一者。先取」予引落。其後追來者嗷嗷而 沉。可」究:于此事:者也。爲」著:何色之甲者。被:生魔三給哉。分明可」被:申」之者。由利云。客者昌山殿鲰。 以留,其名,之間。勇士等為上立,動功。褟,獲客,之旨。 瓦及,相論,歟。 仍云,甲云馬 〔被〕 毛付,畢。 彼等严 天下一給。貴客「今」雖、令」蒙生處之號。始終不」可」胎,沈淪之恨,歟。奧六郡內。貴客備,武將譽,之由。彙 泰衛所之被二管領·之者。 僅兩州勇士也。 數十箇日之間。 率之惱一賢慮。 一篇不之可云之處,不愿。 給自數 由利申云。尋常即從。少少雖一相從。肚土者分一遭于所所要害。老軍者依一不一行步進退。不意自殺。

擅看三郎首·照明:上洛。是依:被:付各職次然於師中納言:也。 主計光行政響 復濟息。其狀云。 ★ 10 二品祭 東仰。被上澤、幕。 中利清級、召出預重忠。 可、施 芳精, 之由。彼, 仰付, 云 10 八日。 乙社。安

此。而逐析自多質國府·以北。玉浩和內高坡波 [上]中所。饋 紋郭。相待。 廿日柳密候之聽。不.相待, 尚能。同十日辨·序加志山。於·山口。秀術法師嶋男西域丹太阳域指。曾·大將軍·向進合戰。卽討·取國獨 自 改 與州寒梅。去七月十九日打三立緣幹。同廿九日起 白河陽。打入。 八月八日於 摩加志福即 合際障

游·作城: 說。自: 此所: 平泉中間。 五大筒日道候。即追居。 泰府川從等於: 途中: 相鸞。 然而打: 収寫: 宗之。

打反信託。雖為道。進入其首「候。遂捲之上。非、指出人。且相似家人也。仍不入館、進候。又於「田羽闕。 入月了 聖等。密二平泉一之處。泰獨廿一日落單。桐朝廿二日印见著二平泉:張衛一日前立近行。獨追繼。今月三日。

十三日合品。圖以對之數候說。以此旨。可多一所言上一篇。顧期恐恐聽言。

九月八日

77

進上

助中納智殿

〇九日。丙寅。陽显八曆宮臨時祭也。姚輔居已下如。例。今日二品觸逗,智歷,社。而其近邊有,寺。 日,為水

等。是爲:稱德天皇勅鎮。諸國被「安置」一丈觀自若菩薩像之隨一也。彼等住侶禪修房已下十六人。參上訴手 **赴旅店」事。其故者。御野宿之間。御家人等僮僕。多以亂"入常寺"。放"取金堂廳板十三枚」畢。冥慮之難. 凋。** 

進之。於「樂徒前。加州法。可」令」散「彼讚陶」之由。重被「仰之間。令」切「件犯人之左右手。於「核面。以」 早可: 利明 者。二品殊意散給。則可: 相轉:之旨。召:"仰景時。景時轉純之處。字佐葉平次僕從所爲也。仍召

**釘令2付上头手一說。二品就一寺中興陸事。有所望一否之由被2仰。僧侶中云。愁訴忽以蒙三義斷。此上称5無所** 

望。歸」寺訖。又被上遣上比企縢內朝宗於岩井郡。是於「後郡」、清衙。基衡。秀衡等建二立數字堂塔」之由。依

聞食。雖被,征、泰衡。至,晉侶,者。不,可,有,字籠之儀。且可,注,進佛園員數。就,其可,被,計, 左佛性聖

灯油田 [6]。被5遣3彼寺寺,之故也。及5晚右武衛使者。到5著子陣岳。所5持参。去七月十九日口宣也。可5时油田了

追引封泰德,之由也。被人副而下 院官,云。奥州追討事。一旦雖,被,制止。仰寶重被,計中,之旨。尤可,然之由,

五年の 件使者中云。此 官旨同廿四日。泰行藏人大輔。送一郎中納言。同廿六日。[自] 帥则被泛"黩武而"

同廿八日出京云云。

文治五年七月十九日

语妻鏡 卷九 交治五年九月

之讀濟物。其動容忘。其用欲、缺。姧謀非、一。嚴科難、遁。冀仰,正二位源朝臣。征。伐其身。永斷、後牆。 結構之至。旣涉道節者類。加之。掠"牆堤州羽州之兩國。不上歸,公田之乃貢。恒例之佛神事。納官封家 陸與國住人泰衛等。 最心禀、性。 維·張遜境。或容·陸威徒。而獲同一野心。或對"捍詔使。而如·忘·朝威。

# 酸人宮內大輔票原家實際

拿之。分阴報申之上。可、注:進百細之「由」言上。仍先經驗領骨寺境四至(東鎔縣) 西山王朝。南岩非河。北 安绪,之旨。欲,被,仰下,云云。則召,件僧於御前。清衛。若衛。 秀衛。三代間。 所,建立,之寺緒事。 韓司間 於上事嚴重鎮境也。然者始終無。年館一之樣。可之被上定歸。次當國合戰之間。寺領土民等怖是逐館。早可之令一 **物院御廳所。年序惟尚。被」寄書附寺領。 又所」被「夢」證御所禕料」也。 御臧者被、納・金親泥行 交 一切網。** 經職別當大法師心蓮。参"上于一品倒旅店,愁申云。當寺經驗以下。佛閣塔婆。清傳雖,草"創之,黍爲一鳥 〇十一日。戊辰。平泉內寺寺佳倡「僧」。源忠已講。心蓮大法師校能等參上。 仍寺領事。 清衞之時、募品 峰山堂馬坂也 》被,下,御家免狀。 逐電土民等。 [可] 還,住本所,之由。 被,仰下,云云。 散位照能率,行之。 〇十日。丁卯。鷦罡宋社慧田社祭也。流鏑馬(十騎)競馬(三番)相撲(十番)也。今日。奧州陽山中參寺

**勃**顧 [一] 圓滿御祈禱料所,之上。向後亦不」可」有「相違」之由。賜「御下文。寺領者。縱雖」爲三荒廢之地。

益二被樹下。稱」率二走湯權現。今」射□立上箭鏑二一給。自」是國河柵者。依」爲□十五里行程。未上屬□實持。 高水寺鎭守者。奉为劉請走湯權現。其傍又有二小社。號入道祖。是清衡劉請也。此社後。有三大枫木。二品 不」可」致三地頭等妨」之旨。被」載」之云云。今日令」立、陣罡一給。至二十今一已七箇日。 逗弄留此所一給著也。而

鄭行光。獻:盃酒垸飯。是於:當郡·者。行光依:可:拜領。別以被:仰下:之間。及:此儀! ≤ ik。 ○十三日。庚 著。御件館」云云。〇十二日。己巳。於「岩井郡國河。點」此所坤角條仗次之波氣。被」定「御館。今日工藤小次

此間。依、兩國騷動。及、底民冤屈。或失、子孫。或別、夫婦、、所、殘又交、山林。 字抛、雲稼。 仍被人召录

之。 依」有「勇敢之譽」也。但不」被」聽一兵具一云云。〇十四日。辛未。一品令」求、奧州羽州兩國省展田文已下文書 可」安。「塔本所」之旨。被「仰含。加之於「宿老之輩」。 面面賜 綿衣一領龍蹄一疋。 又由利八郎預」恩免。是

給。而平泉館。炎上之時。燒失云云。難、知,食其巨細。被」尋,古老,之處。奧州住人豐前介實俊。并弟橘藤五

出野河海。悉〔以〕見言此中·也。注:漏餘日三所·之外。 更無·犯失。殊蒙·御感之仰。則可√被·召任·之由 實昌申,存了故實一由之間。被「召出」令」問「子細」給。仍件兄弟。暗注,進雨國繪圖,辨。定諸郡祭契鄉里田島,業以

六日。癸四。如宋帝北經論。申後術入道轉編事。二品自社日。令人持此經一給之間一不入被太定罪名。可太 之。舊一作所。而後荷龍·蕭扶華絕一之外。不」發二一言。如家本自崇,敬佛法一之士也。仍隨落甚深也呂云。〇十 后, 給已及, 六旬。頭亦對, 於寫。誠老底之容貌。尤足, 子御俸愍, 也。被, 名, 預八用右衙門問知家。 細雲相, 其 老師信。次館義衛。同河北冠著典術。悉衛相"其子息一人"(字新田冠著經衛》。二品召"出彼鄉"。覽"其件"後 甲皮、清衡已下三代造立堂舍事。源忠已謂。心蓮大法師等注,獻之。親能。柳宗覽之。二品忽催,彻信心。 宋: 城本所: [比爪 (〇小書)] 之由。今: 下知: 給。是併奉, 優: 小羅到將應,之旨。被: 仰含,云云。〇十七日。 見之。各至心住之志、云云。其狀日。 仍寺續悉以股 寄附一可之命。夢獨所聽一至 no 則被上下二級聽譯。可上押子問法事所大門一云 no 蒙徒等拜丁 至云。〇十五日 王申。柳代太惠俊师入道。井五郎李倩。爲降人。参 周河。徐樗。县子息三人。《太田冠

[於]平泉內弄領著。任·先例。所·密附·也。堂塔繼雖爲·養廢之物。至,佛林燈油之動,者。她頭等。不」 可数其妨暑也治。

寺塔已下注文曰。(崇徒注:帅之。)

## 一旦開山中の寺事の

寺塔四十餘字。禪坊三百餘字也。

圖π繪念色阿彌陀像。計「意圖中心。於「山頂上」。立二「墓塔」。又寺院中央。有「多饗寺」。(○塔カ)安』置釋迦 清衛管,領六郡「之最初草」創之。先自、自河關。至二子外灣、十餘鑑日行程也、其略一町別立、笠率都變。其面 部灣尊皆爲一木像。皆命色也。次二階大堂。〔號大長壽院〕〕(高五丈。本尊。三丈。金色鵬惟像。脇立九躰。 多寶像於左右。其中間問關路。爲二族人往還之道。次釋迦堂。安二一百餘體金容。即釋迦傑也。次兩界堂兩 僧。臨三入滅年。假始修道著。當一子百箇日結顧之時。無二一病」而合掌唱「佛號」如如照例,限訖。 注進。凡清海在世三十〔三〕年之間。自三吾朝延曆。園城。東大。興福等寺。至三震且天台山。每上寺供 義于 定朝造」之)鎮守即南方崇敬日吉社。北方獨語自由宮。此外宋本一切經藏。內外陣莊嚴。數字機閣。不是三 同丈六也)。次金色堂。(上下四壁內殿。皆金色也。堂內。構三三壇。悉螺鈿也。阿廟陁三尊。一天。六地藏。

一毛越寺事。

堂塔四十餘字。禪房五百餘字也。

吾妻鏡 卷九 文治五年九月

將「< 雲原作之。 佛菩薩像以」玉入、限事。此時始例」。 譜堂。 常行堂。 一階熟門。 鐘禮。 經職等在、之。 九條歸 基循建立之光。 金堂號 調隆寺。 魏三金鎮。 繼三紫檀赤木等。 薨三萬寶。 交三級也。 太你安三樂師丈夫同十二時 白家樂、伽目筆一被」下、額。金騰教長和雪堂中色紙形一也。

給。蒙一動許。逐奉」安司置之。次吉祥堂本佛者。塞上摸洛陽補陀洛寺本章(觀音)生身之由。有三院語。 傳師。所謂金百兩。 鷺羽百尻。 七間間中徑 [3] 水豹皮六十餘枚。安莲網干疋。希娟繼布二千端。 葉部 此本意造立間。花得乞」支度於佛師雲厚。雲聽注,出上中下之三品。茶術令上領武以中品。遷三功 [物] 於 \$P 殿重響標,之間。更建立丈大觀音像。其內奉納,件本佛也。次千手堂木像廿八部梁。各鎮, 金銀,也。 心神失、度。阿,龍子持佛堂。七節日夜斷,水漿。新請悉中子網於九條關白」「家」之間。殿下令,何,天氣, 條。然。 賴練網大切也丟丟。 使者奔歸。語 此由。 基衡條節。 亦積 | 練網於三轉。 泛道訖 如 此次第。 蓮 | 飲 | 飲 | 以 | 山道源道之間。片時無過。又精一別祿,生美緒。積一船三艘一卷」之處。佛師才帰之餘。觀論云。雕三喜悅 設馬五十疋。白布三千端。信夫毛地摺千端等也。此外副二出版珍物,也。三颜字終,功之程上下向夫。課獻。 鳥羽禪定法龜劇聞。今」拜二彼傅像「御之處。 更無」此順。 仍不」可」出「洛外」之由。被二 電下, 菲德聞。

鎮守者。物社金峰山。泰上学、東西,也。次嘉勝寺。(宋」終」功之以前。其衡入滅。仍秀衡造」之辈)。 四時弁

三面扉。彩書法華經廿八品大意。本佛著。藥師丈六也。次觀自在王院。(號:阿彌陀堂。) 蒸霜素。(宗任女)

建立也。四壁圖繪洛陽靈地名所。 佛壇者與也。高綱者磨金也。次小阿骥陀堂。同人建立也。隨子色紙形。

參議教長卿所、梁、筆也。

無量光院(號三新御堂)事。

秀衡建-立之。其堂內四壁扉。圖-繪觀經大意。加之秀衡自圖-繪狩獵之躰。佛者阿彌陀丈六也。三重寶琴。

院內莊嚴。悉以所、摸三字治平等院」也。

鎖守事。

中央惣社。東方日吉。 白山兩社。 南方祇園社。王子諸社。西方北野天神。金峰山。北方今龍縣。稍荷等

社也。悉以摸·太社之儀。

年中恒例法會事。

一月常樂會。二月千部會。一切經會。

吾妻鏡 卷九 文治五年九月

音要貌

四月舍祠會。 六月新館野會。[六月] 祇園會。

八川放生官。 九月仁王會。

部出師請倫。或三十人。或百人。或千人。 鐸人三十六人。 樂人三十六人也。

一兩寺一年中問答講事。

長日延命請。淵川壽。月次間答請。正五九月最師十籌等也。

館事(秀衡)

之三男忠術家者。在三子泉屋之東。無量光院東門獲二一郭。(號 加羅樂」「經所」」秀術常居所也。宗術相 愈色堂正方。並三子無量光院之北。攜 宿館。(號 平泉館。) 西木戶有 疏子閩梅家。同四男陸信宅相 並

但之. 15 房所. 端。

高屋等の

北。有數十字車行。 殿自在王院南大門南北路。於二東西」及二數十町。 造事整備。《〇宿田ナシ》倉町亦建二數十字高屋。 同院西南

〇十八日。乙亥。秀衡四男。本吉冠者高衡爲一降人。下河邊庄司召。進之。泰衛一方後見熊野別常上總介養兼

度任。宗任。于世童子等頭「給。叶」被佳例。今蓮三宿墨」給。吐等子細。差·蔣脚一被上奉「消息於京都。其狀云。 召。淮之。 凡殘藏悉以今日獲、之給也。粗考一光規。 康平五年九月十七日。 入道將軍家(賴義)於「此國河柵」。獲一

追討素衡Ⅰ事。光日以□即力。今□言上□候訖。而其黨領比爪俊衡法師。同五郎秀(○季ノ誤カ)衛等。燒□

比「館」。「て」沙」籍奥方」候を即追述候で。 厨河と申館まで罷著候之間。 俊衡法師丼率衝等第一降人 出來

候。注二折紙「謹進」上之。其中後衛法師者。年爾高候之上。依」令」受『持法謹經。元』給本住所して。所下令二

安堵二候で也。其外輩皆召具て。鎌倉へ可…上道一候。而其後可、進二京都一候殿。又相計候て關東住人な「ん」

どに可一致給」候殿。何様可よ今川沙汰」候「哉。來月內可」龍」著鎌倉一候。又重自一鎌倉。可」今一言上」候也。

以此旨。可令二灣達一給一候。賴朝恐恐謹言。

九月十八日

順引

進上 帥中納言殿

私言上

吾妻鏡 卷九 文治宝年九月

您九 文治派年九月

餘·常時。止流大候也。抑而足部少輔漢成。幷信第三人。所。內収候,也。彼為成雖,非,指派士。云、平家時。 日 そ有 今年許は一切と御制止候を。催命主、不、可、秋上、之間。無、左右、打入候て。如、仕令、追討張騰、候訖。何と有 **官旨の候、ば、不、及こ左右「候へ共。御領也恐見新候。又公卿領議・候けると承候。 内内御領色司 | 仰給こ** 

降人。本声冠者高倚。(秀荷法師四男)。此而使指法師。(男三人)。 

河北統治出口

比八五郎香梅 (使而法師合弟)。男許田冠若經濟。

作繁不.细三人。召嗣候事者。今月(九月)十八日也。仍所及了上述,候,也。

始之後。紅一男主等勵功。各被人行人完整。其例下文令自被一下之。或先日被一定是從之。或今所,被「對下一也。 〇二十九日。丙子。立岡河柵。令鑁尚至是保給。御經醫甌河七个日也一〇廿日。丁丑 與州羽州經濟。

規。勸"仕之。次於「金師等。不」可」成「塗風」之旨。被」何言含于浴恩之體,云云。畠山次郎重忠。賜三葛聖郡。 而于葉介最拜。領之。凡每人施。恩。以「常胤」可、爲、功之由。蒙「衆目之約」者。〔云云〕先國中佛神事。任「先

是狹少之地也。重忠語,傍人一云。今度重忠。雖」悉·光師。大木戸之合戰。先登寫·他人:被」奪畢。 知二子細。重息敢不二確執。是爲」令」周二其實於德輩一也。今見」之。 果而皆類 懲箇所蹟障之恩。

忠芳志, 鳅云云。此外而而賞不」可一勝計。次紀標守。波賀次郎大夫等勳功事。殊蒙三御感之仰。但不是及馬

所領。被上下:旗二流。被,仰:河上備三字孫周日:之由,云 云。小山下野大丞政光入道邸等。保志黑次郎。永代六

次。池次郎等。同場一族弓袋。佐馬功之賞。下賜之由。所之殼如此銘也。盛時書之之。

文治五年九月十日云云。

夷一下向時。所上秦二物請崇敬一之續隨也。後期所上帶弓箭抖鞭等。納上置之。于上今在上齊賊一云云。 〇廿一日。戊寅。於「伊澤郡鎮守府」。令上率。幣八幡宮(號」第二殿」)瑞籬「給云云。是田村匯將算爲上征「東 的殊飲何給。

西三郎清重可、奉行。〔之〕參仕之寶者。屬三清重。可入各字細,之旨。被:仰下,云云。 於一向後 |者。神事悉以爲|劉顯。可= [命] 報行給||之由。彼[仰云云]|〇廿二日,已卯。陸與國御家人事。葛 の計画用の

吾妻鏡 卷九 文治五年九月

不果。巡L禮秀衛建立無量光院L給。是摸上字治平等院地形L之所也。豐前介。爲一案內者L候L衙供。申云。清

答臘父武貞。(號--號河太郎) 鎭守府將軍武則子) 幸去後。傳--領奧六郡。(伊澤·加賀。江刺。碑校。志被。卒囚同

岩手。) 去康保年中。移工江河郡。豐田館於岩井郡平泉。爲「宿館。曆三卅三年」卒。而雨國(陸夏出羽)有一一

天亡。秀術得了文議。繼、絕與上嚴。蒙、將軍官旨以降。官職越了文祖。禁題及一子弟。亦经二十二二年,李遊 **草余之村、〔毎村〕建-伽鑑-寄。附佛性灯油 - 〔田〕矣。基衞者。果編軼、父。 管-領廟國。又三十三年也。復除** 

去。已上三代九十九年之間。所·善立·之堂塔。不上知:幾千萬字·云·K。○廿四日。辛巳。平泉縣內檢非違使

重今度動功。殊拔群之間。匪→湯」此等重職。剽伊澤等井牡甄等郡已下。 拜,領數商所一云云。 ○廿六日。癸 所事。可一帶領土之旨。葛西三郎清重。賜。御下文。於一郡內。諸人停。止濫行。可」紀,斷罪科一之由云云。凡清

未。囚人前民部少輔基成父子四人。雖上須上被上召三具于鎌倉。非上指勇士上之間、不上及二沙汰。且其子細被上申二

京都,華。仍轉被,有體之。追可,有三左右,之旨。被,仰含,云云。〇廿七日。甲申。二品歷歷完信賴時(本

名詞蒙也)衣河遺跡,給。郭土空聲。秋草鎮。兮數十町。 礎石何在。舊苔埋兮百餘年。顧時掠,領國郡,之昔、首 雖 于

野・此所。 編『家屋。男子者井駿盲日。 園河次郎真任。鳥 海三郎宗任。 培護師宮殿。 黒澤尻五郎正任

屋闌上門。西界「於白河關。爲一千餘日行程」。東據「於外」濱「乎。又十餘日。當「其中央。遙陽「鷗門。名曰「衣 八郎行任等也。女子者。有加一五末陪。中加一五末陪。一加一五末陪也。已上八人男女子宅並」籍。即從等

屬。宛如「函谷」。左鄰「高山」。右顧「長途」。南北同連「蠡嶺」。產業亦兼三海陸」。三十餘里之際。並"蘋褐調。至m

于四五月。殘雪無、消。仍號一駒形體。麓有二流河。而落二子南。是北上河也。衣河自上此流。降而道。于此河。

凡官照小松桶。成通(貞任後見)琵琶柵等舊跡在三彼青歲之間一云云。 〇廿八日。乙酉。二品草敗泰衡之

邊功。 億等。後衡等歸往。 漸還,同鎌倉」給。 被:召具:之囚人。 於「所處」多被「放免」之間。 所、殘三十餘雪也輩

御路次之間。令,歸二一青山,給。被,尋主其號,之處。田谷窟也云 ko 是田村麿利仁等將軍。 泰,綸命。征喪之

時。 威主惡路王丼赤頭等。 構」寨之岩室也。其巖洞前途。至二于此。十餘日鄰,外濱一也。 坂上蔣宣於,此寫前

**薤□** 立九間四面精 舍。令√摸□鞍馬寺。安□置多門天像。號□西光寺。寄□附水田。寄文云。 東限□北上河。南

限, 岩井河。西限, 寫玉岩屋。北限, 华木長峰, 者。東西三十餘里。南北廿餘里云云。

#### 十月大

日。丁亥。於多賀國府。 吾窦鏡 卷九 郡鄉庄園所務事。 文治五年九月、十月 條條被、仰引含地頭等。就、中不」可以聲圖郡「煩」土民之由。

加之被上體二一經歷文於將聽一五五。其默云。

[夢]。不」可,排「不肖之道理」。於「國中事」。任·秀衡泰術之先例。可、致「此沙汰」者。

也。〇十九日。乙巳。二品於下野國。令上海。常于字都宮社壇、給。 密是非一巡道御泰齡。 偏舒 御報賽一也。 件近近之山。平五等依上中」之也。 ○十七日。 癸卯。 御聚所。御言字前獨显宮。拜甘繼補明。甚續繼領神拜 卯。 打手越平太家綱之者。征伐之間。候,御共。蓼,其功。可,被,行,堂之由。 言上。 且服 檢河國縣利子一 **转主票。食即有度用之。總谷四旬五前港。頭馬。耳目不入意。長等則今度鄉旅館之間,珍郭之山。在天** 之儀。遂以所不心心成。民所之費」也。運即遂上野下野兩國乃貢一云言。人以東入不以飲仰。又河野四郎通信令之 凡奧州御下尚之間。自為御川縣倉子之日。至川子御還向之今。每日御叢瞻盃酒御湯暇各三度。更雖是無日傳稱宮 復購著。於「如「名公仰方」our。仍今日若公於「前面」覧」之。亦言「佐佐木次即奉。 [行] 令」結"除經所中。還 屋沙林人等;300十一日。丁酉。御概舍人平五新原火。宗夜等。著鎌倉。所,相。其駒十疋一也。是先十五丁 日,玄宗○二日。戊子。因人佐派任司。名近郡司。能等別當一等」。 鬱 原免,各歸未應,云云。○五日。辛 招助成人。建立解釈云云。仍任雨清之皆一被而下。移散位规能率行。早可光行之趣。下知內

即率、寄二一庄園。 飘以。 穩爪太郎俊衡法師之一族。 爲「魯社職掌」云云。 〇廿二日。戊中。被、淺「變染王御供

米於慈光山。又被√下·長絹百疋於衆徒之中。是依·素頗成就·也。○廿四日。庚戌。中尅。御¬歸·壽鎌倉。

入,絢營中,之後。未、被、溫座。召、因幡前司。被、造、御消息於師中納言丼右〔武〕衛門督等。其詞云。

逍歌樂州泰衛,說。召真彼黨顯。今日(廿四日)令」歸八鎌倉,候也者。

雜色帶」此書。爲三號脚一上洛。其後御家人等獻三盃酒。是豫所之儒三御所一也。

可、渗、出剂圆地撿、之由。被、仰,置留守所。 御進遊之後。地頭等歌甲云。地撿之間。可、顱,圍田,之旨。智守

張行之山云云。仍今日可」停下止件事,趣。所,被,造,御書,也。

常関撿注之間。可、被、倒、所所地頭間田・之〔由〕事。尤鼈聞食。於、出羽陸奥・著。依、爲 夷之地。慶度新

制にも除 訖。偏守…古風。夏無、新儀。然者。件間田等。何被「停廢」哉。有「公田之外間田」者。如:年來」

にて。不」可」行相違一之旨。依「鎌倉殿仰。執蓮如」件。

十月廿四日

前因儲守

· 初留守所

吾妻飯 卷九 文治怎年十月

邊二四·已御進帝之由。自二共而二原國記。自由之至也。無 誠御沙汰:者。自今以後。 俸號之所,是如何云云。 仍可一般。收止公宗朝所領等一之由。被、定云云。 安觀國大名葉山介宗朝。 依 伊澤五郎 〔之〕 儱 [晉] 奧州洵下向鉤共。 寧 勇士, 參向之處。 於, 綾河園篠科河 勞無」指於為第1云 mo 消息率三別仰。爲,沙m冰 鎮奧州條條事。今日在國1云 mo ○廿八日。甲寅。景時中云。 潛重段所勢之由。於「路次」被「開食」之間。遇一種便於葛西住所「令」訪、之給っ彼便者。今日參一著于鎌倉。所 劉之山。 佐·被二賀仰」也。 次被、施 沙金帖網藍摺等」云云。〇廿六日。壬子。自: 奥州 | 御還向之處。 葛西三郎 〇廿五日。辛亥。魏岳別常法與被三義人。依「御詩」也。供僧等應「召。是應州追討無爲之條。偏答三辭職玄應」

十一月小

御使等參考。被上下御感院電:之上。降人專。勸買事。被上下一句詞記」也。一品太抃說給云云。 條殿令。申預、給。是著與·泰梅、依、有融通之間,也。 〇三日。 已未。 右武衛號牌。并先日自,與州·被、進之 一日。丁巳、供得任吾十合。令人進了上京都一給。是伊豆國乃寬也。〇二日。戊午。 粒六寫改乳腺 鉤氣色。北

蜀家事。何不你之經。從聞食蛇。不如一時日。追聞之條。古今無比類一事數。派返懿思食之由。

十月廿四日

太宰權帥

護上 源二位殿

奥州降人事。

只可上計沙汰一也。但於」可以為一 公家ᆁ沙汰一者。雖一不」進一京都。可」被上下一流罪官府一與。可」隨一重申狀。

物質事の

征嗣早遠。猶獨感思食。隨計中。可」有物質。持經使有上闕。被,任如何。即從之中。有功之門可,注中。

尤可」被」行其賞」也。

次有武衛狀。追討無爲事。所、彼、賀中也。又云。依 御靜胸。(屬团) 蒙 動勘」墨。於、今者。 有 穿御

沙汰。所謂八月一日。前大殿廟參經朝臣。前木工頭範季朝臣。 可, 出仕, 之旨被, 仰。 九月一日前大納言泰 卿 (前

だ 息| 本座。出雲守朝經。被上聽院內昇殿|云云。 〇五日。辛酉。自一京都一被一仰下一之趣。爲一被上中一御返

15T 殊有·其沙汰。 〇六日。壬戌。武衛飛陶隔洛。 被之付品證的中納言御報。獨當事所、被一節中

吾妻鏡 卷九 文治五年十一月

三五

**吾妻**鏡 卷九 文治五年十一月

山北方。可、遺言為。和智部(〇碑カ)置屬郡分者。自、秋田郡。可。禮。下。行極子等,也。近日期雖,可,有: 格·之由。就即食。平泉邊。殊獨·秘計沙汰。可·被·教·端民·云云。仍岩井伊澤病蓍差。以上三簡都者。自: 條有一談而遇事。先過中。今年有一條稱不熟悉一之上。一品相。其多勢。數日令「短徑」給之間。是戶殆難一安 宮土錦灣物也。葛西三廊清重。依、被、仰·行泉州所務事。還倒之時。不、令·供率。所、望·被國,也。仍今日條 簡解百餘定素 至。二品間一較馬士疋。於·京都・爲·令・澄·入人・也云云。又被·牽・綿干兩於 仙洞。是較河國 之時。內內可,中間,之旨。被,仰,因州,宋·K。〇八日。甲子。囚輔前司廣元爲,使節,上清。諸人墓,不,穩遂, 及後見之時。號上端名字「號之子孫。不」顯示光細無。軍忠,完胎,恨歟。麥無,所,據之由。副。神局并右武衛 名。 具年,師中宣。令、注,進之一者。 雜與上意似 和漢。 凡如:注澹折紙。 申。亦御家人司功率可上注。申有。功號一之由。有二院官。可一被一行、質故順。醉申之上者。不一及三子細。但勇 士善師 慶鳴。以上前 武成。第一先途。以 此次。其名迹,上隱,之條。可入爲,其爭倡目,之間。雌,可之往,姓 中。有為功之號。追可、被注中」之越。被一戰之至至。〇七日。癸亥。因帰而司廣元爲御使。可,上洛, 京。是日東有三東沙汰。今日已治定云云。延·奥州·之後。可至了所務一點,條條被之中之。 斷質事。問被一聯 若被上二、加記餘等一者。水門一代代。

沙汰。當時依、爲深雲。可、有,其煩」歟。明春三月中。可、被:施行。且兼且可、相。觸土民等,者。次稱,放佐竹

食在所。可」轉<code-block>進之。彼名字爲著公御同名。可」令」改」名者。次大田冠者師泰。失,乘馬、(鶴毛)之間。頻</code> 太郎子息等。有一泰衡同意之者,合戰敗北之時。逐電訖。守二路次宿宿。可三搦進一者。次泰衡幼息。不上被上知司

歸國之思。能可、警:"固國中,云 ko 〇十七日。癸酉。雪降。巳以後屬,晴。二品爲,愿:"覽應場。出.大庭邊,給。 市事。有一個感,凡國中靜謐之由聞食神妙也。云云。次老母之勞。於一今者。無一殊事。〔就其事〕不上可上有二 訴=中之。可」令二尋進一之旨。於「奧州」。被」仰二清重。還倒之處。已尋進之間。尤神妙之由云云。次所領內立」

野徑權」與之間。令」中,雖谷庄司,給。及「昏黑。狐一疋御馬前數十騎。相,逢於左右,一品令」排「綜治。爰于渠

失不,中,之。丹三之箭。中,孤之腰。二品生,知食,被,愛,御壁。于,時篠山一瞬之程。下,馬。取,春御箭於己 四郎胤信郎從號,篠山乃三一者。弓箭莲者也。引、弓合、鐙。進上寄於御駕右。此問與、御矢一同時寢之處。御

矢,立,狐提,之持參。一品則令,問,彼名字於胤信,給。其後入。獨藏谷庄司許。先有,御酒宴。賈國經營盡美

五 云。○十八日。甲戌。還,御鎌倉。重國進,御引出物。御馬一疋。鷺羽。桑脇息一脚等也。 秉燭之程。 入ī

御營中,後仰二千葉四郎胤信,召,篠山丹三,可、候,恪勤,之由被,仰含,是昨日所爲。格, 御感之餘也。〇廿三

百妻鏡 卷九 文治五年十一月

沙汰。仍為聚行云云。 人所」思。萬死不」疑。忽然奉」出」之。納表繼難,焦。身體敢無,恙云 云。偏是火不,能,燒之謂興。〇十四日。 寫。奉·出·太尊。 走,入始中。彼鄭王菩薩者。 爲。報·師德·燒·前時。此淨臺聖人者。爲。扶·佛傑·给·五體。 梁 目。已卯。深陰。終日風烈。入。夜大倉御晋堂回牒。失火云云。別常泽亭房見·頹火」涕泣。到·堂祠」悲歎。則 北條殿下。向伊豆國。 是奧州征伐之後。可」建立一個體,之由。有「实衡立屬」之間。已於北條。及「其

### 十二月大

同言上。依此事。今日被,立:飛脚,也。 州利州地下管領間事。明春可之有。獨沙法一之由被上中之之。又降人等事。可之被上下一配洗官府一之趣。載二一紙。 日。率卯。依素術征伐事。獨可上被上行一驗賞」之趣。當一中納言經房奉,院官到來之間。真今一醉申一給。但奧 一日。丙戌。二品考公倒了參獨問。御騎馬也。於「宮寺」被「率」神馬二疋。三浦十郎。和田三郎等引之。〇六

相摸国 高衡(可、預之由。先日申上候訖)師衙 經衛 隆爾(相。特御定。召置候)。

伊豆図 最何

下野國 季衡(當時預量人一許族。不」可」依一在所「與)。

不」可」依一當時在所,候與。只被」定一下其國一者隨一御定。可一配遣一候也。

之由奉之云云。今日永福寺事始也。於「奧州,令」覽」泰衡管領之精合。被」企「當時華構之懇府。且宥」數萬 〇九日。甲午。此間被、建、御厩。(十五箇間)奧州駒中被、撰、上馬三十疋。始被、立,置之。景時可、爲、別當、

之怨靈。且「爲」數三有之苦果」也。抑彼愁閣等。並」字之中。有三一階堂」(號」大長壽院」專依」被,摸」之

別號二一階堂一殿。賴雲。據三天之極。碧落起之從三中丹之謝。楊金莉玉之餘。紺殿朝加,後素之圖。謂三其濫屬。

非、無、由緒、云·K。又伊豆國顧成就院北畔。爲、被、構二一品倒宿館。犯土忽堀。田古額。其文願成就院云·K。

星序之運轉。遠近雖、難、量。露點之鮮妍。蹤跡猶無、消。凡件寺者。依一泰衡征伐街前。北條殿草,創之。群黨

有二自然之嘉瑞。即加二修餝。可入被入用二子當寺之額一云,Ko誠是希代之嚴重。獨世之規模。何事如之。以为始

察、後。引、古思、今。佛閣之不朽。武家之繁榮。不」可、違三此額字,者驗。○十六日。辛丑。戌剋月蝕。○十

吾孁鏡 卷九 文治五年十二月

三九

洛:之由。同所,被,仰也。被,申,御返事。討而平奧州,罪。於,今者罷,入見參,之外。無,今生余執。臨,明年。 院供僧一人。(號·助公子) 爲,囚人·桑著。是慕·崇衡之跡。欲·皋·反 屬東·之由。 依·有·画聞。所·被·召禁、 被二 寒聞。翌日及一此御沙汰。於「兩國事」者。明春可」有、沙汰一之由云云。 〇廿八日。癸丑。平泉內無量光 可, 寒洛, 者。〇廿六日。辛亥。風,州降人等被,, 神流,事。今日十八日所,被, 官下,也。職專藏人大輔家實。 上駒別當(雅房)。鄭纜右中鄭楝籲朝臣云云。自」是所、被、淮之靉駒。去十七日辰尅入洛。帥中納言即依。 五日。庚戌。於,伊豆國相撲兩國,者。永代早可,知行,之由。彼,仰下,之間。一品已被,申,領狀,訖,又可,上 由利中八維平。宮六條位國平等。發,向奧州。件國又物忩之由。依、告,申之。可、致、防戰用意」之故也。〇十 鄭光繁。佐佐木三縣處綱已下。越後信濃等國、御家人₄≒ы。俊樂奉『行之』○廿四日。已酉。工藤小次郎行光。 可」分。清熱於北陸道,賴之趣。今日有二其沙汰。雖上等,深雪之期。皆可上剩,用意,之旨。被上遣,御書於小諸太 有,豫州丼木會左與賦子息。及秀衛入道男等者。各合一同心合力。擬,發。向鎌倉,之由。有,飄歌說,云云。仍 等。延及一今日。北條五郎殿被一供來。於一宮寺。有一獨神樂一云云 〇十三日。戊申。奧州飛腳去夜零申云。 八日。癸卯。御臺所。御中參鄭岳。是二品與州御下向之時有:御立題,之間。 爲,被,果,之也。 日來聊你,独悍

也。今日以一景時。被人推一問子細一之處。件僧謝中云。所資相承之間。〔請〕清衡已下四代。歸依續一佛法惠

命」也。爰去九月三日。泰衡蒙, 誅戮,之後。同十三日夜。天陰。名月不,明之間。

昔ニモ非」成夜ノシルシニハ今夜ノ月シ曇ヌル哉(〇非」成夜と底本に訓めるは誤か)あらすなるよの

如此詠畢。此事更非、奉、蔑言如當時。假只折節懷舊之所、催也。無、異心、云、云、。景時頗褒,美之。則達一此由

一品。還有一獨感。厚一免其身。剩被」加工賞云 云。

吾妻鏡 卷九 終

吾妻鏡 卷九 文治五年十二月





大

E +

Ŧî.

年

Fi

月

十日

印

剧

發行所 日本古典全 -innumental companion and the community 回一第集全典古本日 E 鏡 吾 五 年 Fi. 月 五 日發 京府北豐島郡長崎 東京府 東京府 行 耆 北曼 11: 爱 高麗新山東 長郡廣與 息 島 制 制 吉 所 郎子夫寬 郎



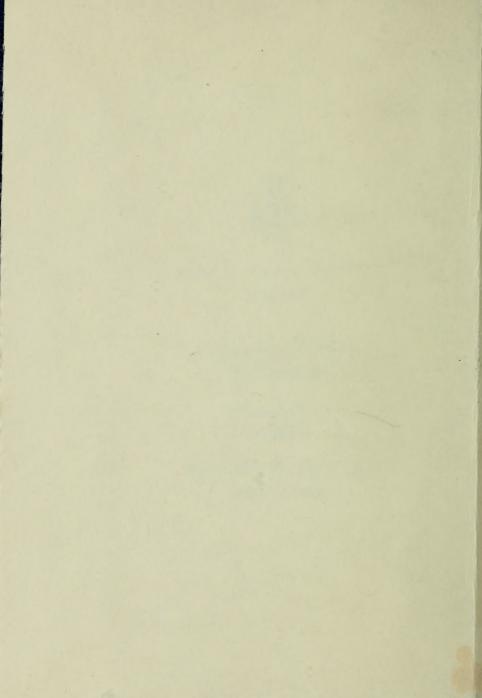





#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

#### WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION

DS 859 A8 1912 v.2